# 本書の構成

#### 本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくための注意事項や、本書の表記について説明しています。必ず お読みください。

#### 第1章 各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

#### 第2章 セキュリティ

本パソコンで使用できるセキュリティ機能について紹介します。他人による不正使用や情報の漏えいなどを防ぐために、日ごろからセキュリティ対策を心がけてください。

#### 第3章 ハードウェア

本パソコンを使用する上での基本操作や、本パソコンに取り付けられている(取り付け可能な)周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

#### 第4章 BIOS

BIOS セットアップというプログラムについて説明しています。また、本パソコンのデータを守るためにパスワードを設定する方法についても説明しています。なお、BIOS セットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

#### 第5章 技術情報

本パソコンの仕様などを記載しています。

# 目次

| 本書をお | <b>5読みになる前に</b>                           | 5  |
|------|-------------------------------------------|----|
|      | 本書の表記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5  |
| 第1章  | 各部名称                                      |    |
|      | 1 各部の名称と働き                                | 10 |
|      | パソコン本体前面                                  | 10 |
|      | パソコン本体上面                                  | 12 |
|      | パソコン本体右側面                                 | 13 |
|      | パソコン本体左側面                                 | 15 |
|      | パソコン本体背面                                  | 17 |
|      | パソコン本体下面                                  | 19 |
|      | ポートリプリケータ                                 | 20 |
|      | FDD ユニット (USB)                            | 22 |
|      | 2 状態表示 LCD について                           | 23 |
| 第2章  | セキュリティ                                    |    |
|      | 1 セキュリティについて                              | 26 |
|      | 2 ネットワーク接続時のセキュリティ                        | 28 |
|      | コンピュータウイルス                                | 28 |
|      | 通信データの暗号化                                 | 28 |
|      | ワイヤレス LAN 使用時の通信データの暗号化                   | 29 |
|      | ファイアウォール                                  | 29 |
|      | Windows やアプリケーションのアップデート                  | 29 |
|      | <b>3 不正使用からのセキュリティ</b>                    | 30 |
|      | Windows のパスワード                            | 30 |
|      | 管理者権限とユーザーアカウント                           | 30 |
|      | アクセス権と暗号化                                 | 30 |
|      | BIOS のパスワード                               | 31 |
|      | セキュリティボタン                                 | 31 |
|      | スマートカードリーダ/ライタ                            | 31 |
|      | <b>4 パソコンの盗難防止</b>                        | 33 |
|      | <b>5 パソコン本体廃棄時のセキュリティ</b>                 | 34 |
|      | パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意 .       | 34 |
|      | ハードディスクのデータ消去サービスについて                     | 35 |
| 第3章  | ハードウェア                                    |    |
|      | 1 周辺機器を取り付ける前に                            | 38 |
|      | 取り扱い上の注意                                  | 38 |
|      | 2 ポインティングデバイスについて                         | 39 |

|    | フラットポイントについて              | 39 |
|----|---------------------------|----|
|    | マウスについて                   | 41 |
| 3  | キーボードについて                 | 46 |
| J  | OADG キーボード                | 46 |
|    | テンキーボード                   | 49 |
| 4  | バッテリについて                  | 51 |
| _  | バッテリを充電する                 | 51 |
|    | バッテリを運用する                 | 52 |
|    | バッテリ残量を確認する               | 53 |
|    | 取り扱い上の注意                  | 54 |
|    | バッテリパックを交換する              | 56 |
| 5  | モバイルマルチベイについて             | 58 |
|    | 取り扱い上の注意                  | 58 |
|    | 使用できるユニット                 | 58 |
|    | ユニットを交換する                 | 59 |
| 6  | ポートリプリケータについて             | 62 |
| •  | ポートリプリケータを取り付ける           | 62 |
|    | ポートリプリケータを取り外す            | 63 |
| 7  | CD / DVD について             | 64 |
| -  | 取り扱い上の注意                  | 64 |
|    | ディスクをセットする/取り出す           | 65 |
| 8  | フロッピーディスクについて             | 68 |
| -  | 取り扱い上の注意                  | 68 |
|    | FDD ユニット (USB) の取り付け/取り外し | 68 |
|    | フロッピーディスクをセットする/取り出す      | 70 |
| 9  | メモリについて                   | 72 |
| -  | メモリを取り付ける/取り外す            | 72 |
| 10 | PC カードについて                | 76 |
| -  | 取り扱い上の注意                  | 76 |
|    | PC カードをセットする              | 77 |
|    | PC カードを取り出す               | 78 |
| 11 | プリンタについて                  | 81 |
| -  | 接続について                    | 81 |
| 12 | 外部ディスプレイについて              | 82 |
|    | 接続について                    | 82 |
| 13 | ハードウェアのお手入れ               | 84 |
|    | パソコン本体のお手入れ               | 84 |
|    | 液晶ディスプレイのお手入れ             | 84 |
|    | キーボードのお手入れ                | 84 |
|    | マウスのお手入れ                  | 85 |
|    | フロッピーディスクドライブのお手入れ        | 86 |
|    |                           |    |

## 第4章 BIOS

|                | 1 BIOS セットアップとは 8             |
|----------------|-------------------------------|
|                | <b>2 BIOS</b> セットアップの操作のしかた   |
|                | BIOS セットアップを起動する89            |
|                | 設定を変更する 9                     |
|                | 各キーの役割                        |
|                | BIOS セットアップを終了する 9/           |
|                | 3 メニュー詳細 9:                   |
|                | メインメニュー 9:                    |
|                | 詳細メニュー 94                     |
|                | セキュリティメニュー 90                 |
|                | 起動メニュー 9                      |
|                | 情報メニュー 99                     |
|                | 終了メニュー 10                     |
|                | <b>4 BIOS</b> のパスワード機能を使う10   |
|                | パスワードの種類10                    |
|                | パスワードを設定する 10                 |
|                | パスワードを忘れてしまったら10 <sub>4</sub> |
|                | パスワードを変更/削除する 10-             |
|                | <b>5 BIOS</b> が表示するメッセージー覧100 |
|                | メッセージが表示されたときは10              |
|                | メッセージー覧 10                    |
| ~~ <del></del> | 1.4.7.br 1.4x.+m              |
| 第 5 章          | 技術情報                          |
|                | <b>1 仕様一</b> 覧 112            |
|                |                               |
|                | 2 コネクタのピン配列と信号名11:            |
|                |                               |
| 索引             |                               |

# 本書をお読みになる前に

### 本書の表記

#### ■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

| ⚠警告 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または 重傷を負う可能性があることを示しています。             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ⚠注意 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。 |

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

| $\triangle$ | △で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Diamond$  | ○で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。                        |
| 0           | <ul><li>●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。</li><li>記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。</li></ul> |

### ■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

| 記号            | 意味                                            |  |
|---------------|-----------------------------------------------|--|
| <b>炒重要</b>    | お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお<br>読みください。 |  |
| POINT         | 操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。              |  |
| $\rightarrow$ | 参照ページや参照マニュアルを示しています。                         |  |

### ■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例:【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例:【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

#### ■ コマンド入力(キー入力)

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

diskcopy a: a:

● ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。

また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力しても かまいません。

● CD-ROM ドライブのドライブ名を、[CD-ROM ドライブ] で表記しています。入力の際は、 お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。

[CD-ROMドライブ]:¥setup.exe

#### ■ 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

#### ■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例: 「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」をポイントし、「アクセサリ」をク リックする操作

 $\downarrow$ 

「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

また、本文中の操作手順において、操作手順の類似しているものは、あわせて記述しています。 例: 「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

### ■ BIOS セットアップの表記

本文中の BIOS セットアップの設定手順において、各メニューやサブメニューまたは項目を、「一」(ハイフン) でつなげて記述する場合があります。また、設定値を「:」(コロン) の後に記述する場合があります。

例: 「メイン」メニューの「言語 (Language)」の項目を「日本語 (JP)」に設定します。  $\downarrow$ 

「メイン」 - 「言語 (Language)」: 日本語 (JP)

### ■ フロッピーディスク、CD-ROM の使用について

本文中の操作手順において、フロッピーディスク、またはCD-ROMを使用することがあります。フロッピーディスクドライブ、または CD-ROM ドライブなどが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。使用できる周辺機器については、富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET のビジネス向けホームページ (http://www.fmworld.net/biz/) 内の「システム構成図」をご覧ください。

また、周辺機器の使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

### ■ カスタムメイドオプション

本文中の説明は、標準仕様に基づいて記載されている場合があります。 そのため、本製品がカスタムメイドオプションを取り付けている場合、本文中の説明と一部記載が異なる場合があります。

### ■ 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。 なお、本書ではお使いの機種、または OS 以外の情報もありますが、ご了承ください。

| 製品名称                                                               | 本文中の表記                                      |             |                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------|
| FMV-820MG                                                          | MG                                          | ,           | ソコンン本体               |
| FMV-820NAH                                                         | NAH                                         |             |                      |
| FMV-820NA                                                          | NA                                          |             |                      |
| FMV-820NUB                                                         | NUB                                         |             |                      |
| FMV-820NUBX                                                        | NUBX<br>バリューライン                             | その他の        | パソコン                 |
| FMV-820MGH                                                         | MGH                                         |             |                      |
| FMV-820MT                                                          | MT                                          |             |                      |
| Microsoft® Windows® XP Professional                                | Windows XP Professional                     | Windows XP  |                      |
| Microsoft® Windows® XP Home Edition                                | Windows XP Home Edition                     | WIIIUOWS AF | Windows <sup>注</sup> |
| Microsoft® Windows® 2000 Professional                              | Windows 2000                                |             |                      |
| Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP 日本語版 Service Pack   | SP                                          |             |                      |
| Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 2000 日本語版 Service Pack |                                             |             |                      |
| Microsoft® MS-DOS® operating system                                | Microsoft® MS-DOS® operating system  MS-DOS |             |                      |
| Norton AntiVirus <sup>TM</sup> 2004                                | AntiVirus                                   |             |                      |
| Sonic RecordNow DX                                                 | RecordNow                                   |             |                      |
| WinDVD <sup>TM</sup> 5 WinDVD                                      |                                             |             |                      |
| Adobe® Reader® 6.0 Acrobat Reader                                  |                                             |             |                      |
| Intel <sup>®</sup> SpeedStep <sup>®</sup> Technology Applet        | Intel SpeedStep                             |             |                      |

注: Windows XP/2000 のように併記する場合があります。

### ■ モデルの表記

| モデル                                                                           | 本文中の表記                       |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--|
| インテル®Pentium®Mプロセッサ搭載                                                         | Pentium <sup>®</sup> M 搭載モデル |           |  |
| インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> M プロセッサ搭載 Celeron <sup>®</sup> M 搭載モデル |                              |           |  |
| モデム搭載                                                                         | モデム搭載モデル                     |           |  |
| 有線 LAN 搭載                                                                     | 有線 LAN 搭載モデル                 | LAN 搭載モデル |  |
| ワイヤレス LAN 搭載                                                                  | ワイヤレス LAN 搭載モデル              | LAN 拾取モブル |  |
| セキュリティボタン搭載                                                                   | セキュリティボタン搭載モデル               |           |  |

### ■ お問い合わせ先/ URL

本文中に記載されているお問い合わせ先やインターネットのURLアドレスは2004年4月現在のものです。変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください(→『取扱説明書』参照)。

Microsoft、Windows、MS-DOS は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。インテル、Intel、Pentium、Celeron、Intel SpeedStep および Intel Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。Phoenix は、米国 Phoenix Technologies 社の登録商品です。ATI、RADEON は ATI Technologies, Inc. の登録商標です。その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2004 画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

# 第1章

# 各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

| 1 | 各部の名称と働き      | 10 |
|---|---------------|----|
| 2 | 状能表示 LCD について | 23 |

# 1 各部の名称と働き

### パソコン本体前面

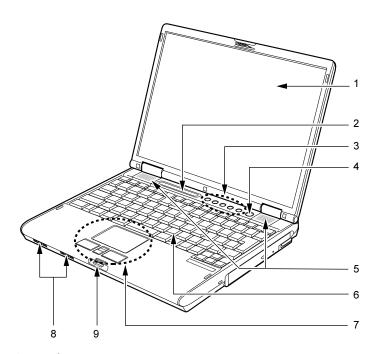

#### 1 液晶ディスプレイ

本パソコンの画面を表示します。

### POINT

- ▶ 液晶ディスプレイの特性について
  - 以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
  - ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。
  - ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
  - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。

#### 2 状態表示 LCD

本パソコンの状態が表示されます。

「各部名称」 - 「状態表示 LCD について」(→ P.23)

#### 3 セキュリティボタン

添付のアプリケーション「セキュリティボタン」または「ワンタッチボタン設定」をインストールすると使用することができます( $\rightarrow$ 『ソフトウェアガイド』の「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア一覧」)。

添付のアプリケーション「セキュリティボタン」でパスワードを設定することにより、 ユーザー認証を行うことができます。

また、添付のアプリケーション「ワンタッチボタン設定」を使用することにより、ボタンを押すだけでパソコンの各機能を呼び出せるようになります。

 $\lceil t + 2 \rfloor - \lceil t + 2 \rceil - \lceil t$ 

#### 4 電源ボタン

パソコン本体の電源を入れたり、スタンバイ(中断)/レジューム(回復)させるため のボタンです。

#### POINT\_

- ■電源ボタンを4秒以上押さないでください。 電源ボタンを4秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。
- 5 スピーカー

本パソコンの音声が出力されます。 『ソフトウェアガイド』の「機能」-「音量の設定」

### **廖重要**

- ▶ 音量は、スピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。スピーカーが故障する原因となります。
- **6** キーボード

文字を入力したり、パソコン本体に命令を与えます。 「ハードウェア」 - 「キーボードについて」(→ P.46)

7 フラットポイント

マウスポインタを操作します。

中央のスクロールボタンを押すと、画面が上下にスクロールします。

 $\lceil N - | F \rangle = \lceil x - | F \rangle$ 

### POINT

- ▶ 中央のスクロールボタンをお使いになるには、「Alps Pointing-device Driver」が必要です。 本パソコンにはプレインストールされています (→『ソフトウェアガイド』の「ソフトウェア」ー「ソフトウェア一覧」)。
- ▶ お使いになるアプリケーションによっては、スクロールボタンによる画面のスクロールができない場合があります。
- 8 吸気孔

空気を取り込むための穴です。

## ↑注意



吸気孔はふさがないでください。パソコン本体内部に熱がこもり、故障の原因となることがあります。

#### **9** ラッチ

液晶ディスプレイが不用意に開かないようにロックします。 液晶ディスプレイを開くときは、押してロックを外します。

## パソコン本体上面



(イラストはモデルや状況により異なります)

1 内蔵ワイヤレス LAN アンテナ(ワイヤレス LAN 搭載モデルのみ)

ワイヤレス LAN 用のアンテナが内蔵されています。

本パソコンの使用中、特にワイヤレス LAN で通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。また、本パソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体(電気を通しやすいもの)でできている場所を避けてください。通信性能が低下し、設置環境によっては通信できなくなることがあります。

### POINT

▶ ワイヤレス LAN について詳しくは『FMV マニュアル』内の『ワイヤレス LAN をお使いになる方へ(IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11g 準拠)』、または『FMV マニュアル』内の『ワイヤレス LAN をお使いになる方へ(IEEE 802.11g 準拠)』をご覧ください。

### パソコン本体右側面

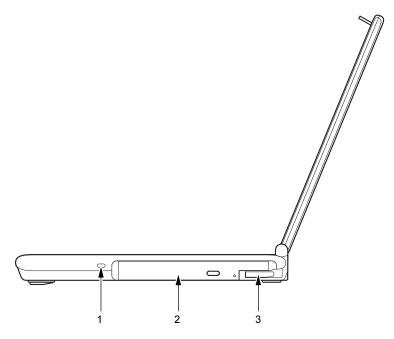

(イラストはモデルや状況により異なります)

#### 1 盗難防止用ロック

市販の盗難防止用ケーブルを接続することができます。

### POINT

▶ 盗難防止用ロックは、Kensington 社製のマイクロセーバーセキュリティシステムに対応しています。なお、下記のもの以外は取り付けられない場合があります。

商品名: SLIM MICROSAVER

商品番号:0522011

(富士通コワーコ株式会社 お問い合わせ:03-3342-5375)

#### 2 モバイルマルチベイ

カスタムメイドの選択により、次のいずれかが取り付けられています。

- ・内蔵 CD-ROM ドライブユニット
- ・内蔵 CD-R/RW ドライブユニット
- ・内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット
- ・内蔵 DVD マルチドライブユニット
- ・内蔵 FDD ユニット
- 増設用内蔵バッテリユニット
- モバイルマルチベイ用カバー

ユニットは交換することができます。

「ハードウェア」 - 「モバイルマルチベイについて」 ( $\rightarrow$  P.58)

### POINT

- ▶ 内蔵 DVD マルチドライブユニット、または内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット、 内蔵 CD-R/RW ドライブユニットをお使いになる場合は、『FMV マニュアル』内の『DVD マルチドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、CD-R/RW ドライブをお使いになる方 へ』もあわせてご覧ください。
- ▶ モバイルマルチベイに何も取り付けていない状態では、本パソコンを使用しないでください。故障の原因となります。

#### 3 ベイユニット取り外しレバー

モバイルマルチベイに取り付けられているユニットを取り外す場合にレバーを 起こします。

「ハードウェア」 - 「ユニットを交換する」(→ P.59)

### パソコン本体左側面



## **▲注意**

➡カ障害ヘッドホン端子、マイク端子に接続するときは、【Fn】+【F8】キーを押してパソコン本体の音量を最小にしてから接続してください。機器が破損したり、刺激音により聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

#### 1 ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続するための端子です(外径 3.5mm のミニプラグに対応)。 ただし、形状によっては取り付けられないものがあります。ご購入前に確認してください。

## 注意

- 職力障害 ヘッドホンなどをお使いになるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激 するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあり ます。
- 職力障害 ヘッドホンなどをしたまま電源を入れたり切ったりしないでください。刺激音により聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

#### 2 マイク端子

市販のマイクを接続し、音声(モノラル)を録音するための端子です(外径 3.5mm のミニプラグに対応)。

ただし、市販されているマイクの一部の機種(ダイナミックマイクなど)には、使用できないものがあります。ご購入前に確認してください。

#### 3 排気孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。 パソコンの電源を入れると、内部のファンが数秒間回転します。また、パソコン本体内 部の温度が高くなると内部のファンが回転し、熱が放出されます。

### ∧注意

故障

排気孔はふさがないでください。パソコン本体内部に熱がこもり、故障の原因となることがあります。

#### **廖重要**

- ▶ 排気孔の近くに物を置かないでください。排気孔からの熱で、排気孔の近くに置かれた物が熱くなることがあります。
- 4 吸気孔

空気を取り込むための穴です。

### ∧注意

故障

● 吸気孔はふさがないでください。パソコン本体内部に熱がこもり、故障の原因となることがあります。

5 PC カードスロット

お使いになる PC カードをセットするためのスロットです。  $\lceil ハードウェア \rceil - \lceil PC カードをセットする \rceil ( \rightarrow P.77)$ 

### POINT

- ▶ お使いになる OS によっては「スロット 1」を「スロット 0」に読み替える場合があります。
- 6 PC カード取り出しボタン

PC カードを取り出すときに押します。

「ハードウェア」 - 「PC カードを取り出す」 ( $\rightarrow$  P.78)

### パソコン本体背面



(イラストはモデルや状況により異なります)

### **廖重要**

- ▶ 各コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続してください。
- 1 モデムコネクタ (モデム搭載モデルのみ)

モジュラーケーブルを接続するためのコネクタです。 『ソフトウェアガイド』の「機能」-「内蔵モデムについて」

2 赤外線通信ポート

赤外線通信を行うためのインターフェースです。

### **POINT**

- ▶ 赤外線通信ポートは、「ワイヤレスリンク」にてお使いになれます。
- ▶ 赤外線通信を行っているときは、赤外線通信ポートにACアダプタや外部ディスプレイを近づけないでください。ノイズによる誤動作の原因となります。
- **3** USB コネクタ

FDD ユニット (USB) や USB 接続に対応したプリンタなど、USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。

USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

#### POINT\_

- ▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した機器の性能が低下することがあります。
- **4** DC-IN コネクタ

添付の AC アダプタを接続するためのコネクタです。

#### **5** ワイヤレススイッチ(ワイヤレス LAN 搭載モデルのみ)

ワイヤレス LAN による通信機能の ON と OFF を切り替えます。 病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、スイッチを OFF にしてください。

#### POINT\_

- ▶ ワイヤレス LAN について詳しくは『FMV マニュアル』内の『ワイヤレス LAN をお使いになる方へ(IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11g 準拠)』、または『FMV マニュアル』内の『ワイヤレス LAN をお使いになる方へ(IEEE 802.11g 準拠)』をご覧ください。
- 6 LAN コネクタ

LAN ケーブルを接続するためのコネクタです。 ポートリプリケータ接続時には、ポートリプリケータのLAN コネクタをお使いください。 『ソフトウェアガイド』の「機能」-「内蔵 LAN について」

#### 7 吸気孔

空気を取り込むための穴です。

## ∧注意

故障

吸気孔はふさがないでください。パソコン本体内部に熱がこもり、故障の原因となることがあります。

#### 8 外部ディスプレイコネクタ

CRT ディスプレイなど、外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。 「ハードウェア」 - 「外部ディスプレイについて」 ( $\rightarrow$  P.82)

### パソコン本体下面



#### 1 ポートリプリケータ接続コネクタ

ポートリプリケータを接続するためのコネクタです。 「ハードウェア」 - 「ポートリプリケータについて」  $(\rightarrow P.62)$ 

#### 2 拡張 RAM モジュールスロット

本パソコンのメモリをセットするためのスロットです。  $「ハードウェア」 - 「メモリについて」 (<math>\rightarrow P.72$ )

#### 3 内蔵バッテリパック

内蔵バッテリパックが装着されています。 「ハードウェア」- 「バッテリパックを交換する」(→ P.56)

### ポートリプリケータ

### **廖重要**

▶ カスタムメイドの選択によりポートリプリケータを添付しています。



### 修重要

- ▶ 各コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続して ください
- ▶ ポートリプリケータ接続時はパソコン本体の LAN コネクタ、外部ディスプレイコネクタ、 本体背面右側の USB コネクタはお使いになれません。
- **1** ポートリプリケータ取り外しレバー ポートリプリケータをパソコン本体から取り外す場合にスライドさせます。
- **2** DC-IN コネクタ 添付の AC アダプタを接続するためのコネクタです。
- **3 拡張キーボード/マウスコネクタ** PS/2 マウスや PS/2 キーボードを接続するためのコネクタです。 「ハードウェア」 「テンキーボード」 (→ P.49) 「ハードウェア」 「マウスについて」 (→ P.41)
- **4** シリアルコネクタ RS-232C 準拠の機器を接続するためのコネクタです。

#### 5 パラレルコネクタ

プリンタなどを接続するためのコネクタです。 「ハードウェア」- 「プリンタについて」(→P.81)

#### 6 外部ディスプレイコネクタ

CRT ディスプレイなど、外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。 「ハードウェア」 - 「外部ディスプレイについて」 ( $\rightarrow$  P.82)

### **廖重要**

▶ ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタは、パソコン本体のコネクタとは向きが 上下逆になっています。

#### 7 USB コネクタ

FDD ユニット (USB) や USB 接続に対応したプリンタなど、USB 規格対応の機器を接続するためのコネクタです。

USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

### **POINT**

▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した機器の性能が低下することがあります。

#### 8 LAN コネクタ

LAN ケーブルを接続するためのコネクタです。 『ソフトウェアガイド』の「機能」 - 「内蔵 LAN について」

#### 9 接続コネクタ

パソコン本体のポートリプリケータ接続コネクタに接続します。

### FDD ユニット (USB)

### **廖重要**

▶ カスタムメイドの選択により、FDD ユニット(USB)を添付しています。



- **1 アクセスランプ** フロッピーディスクドライブの動作中に点灯します。
- **2 フロッピーディスクドライブ** フロッピーディスクにデータを書き込んだり、フロッピーディスクからデータを読み出したりします。
- **3 フロッピーディスク取り出しボタン** フロッピーディスクを取り出すときに押します。
- **4 接続コネクタ** パソコン本体または、ポートリプリケータと接続するコネクタです。

# 2 状態表示 LCD について



### **POINT**

- ▶ 電源を切っている場合は、充電中を除いて状態表示 LCD の全表示が消灯します。
- **1 電源表示(位)**) 本パソコンが動作状態のときに点灯し、スタンバイのときに点滅します。
- **2** AC アダプタ表示 (===) AC アダプタから電源が供給されているときに点灯します。
- 3 · バッテリ装着表示 (1 ← 2 ← ) バッテリが取り付けられているときに点灯します。1 は内蔵バッテリ、2 はモバイルマルチベイの増設バッテリ (別売) を表します。
  - ・バッテリ充電表示 (→)バッテリを充電しているときに点灯します。「ハードウェア」 「バッテリを充電する」(→ P.51)
  - ・バッテリ残量表示(▼■■1)バッテリの残量を表示します。「ハードウェア」 「バッテリ残量を確認する」(→ P.53)
- **4** CD アクセス表示( **②** )
  CD などにアクセスしているときに点灯します。

### POINT

▶ ハードディスクアクセス表示が点灯中に、電源ボタンを操作すると、ハードディスクが壊れるおそれがあります。

### **6** PC カードアクセス表示( [ 1 、 [ 2 ] )

PC カードにアクセスしているときに点灯します。1 はパソコン本体の PC カードスロット  $(\rightarrow P.16)$  を、2 はモバイルマルチベイ  $(\rightarrow P.13)$  に内蔵 PC カードユニットを取り付けた場合の PC カードスロットを表します。

#### **POINT**

- ▶ PC カードアクセス表示は、お使いになる OS によっては「スロット 1」を「スロット 0」、「スロット 2」を「スロット 1」に読み替える場合があります。
- **7** Num Lock 表示(骨)

キーボードがテンキーモードのときに点灯します。【Num Lk】キーを押して、テンキーモードの設定と解除を切り替えます。

 $\lceil N - | F \rangle = \Gamma - \lceil F - | F \rangle = \Gamma - | F$ 

8 Caps Lock 表示(A)

英大文字固定モード(英字を大文字で入力する状態)のときに点灯します。

【Shift】+【Caps Lock】キーを押して、英大文字固定モードの設定と解除を切り替えます。

9 Scroll Lock 表示()

画面をスクロールしないように設定(スクロールロック)したときに点灯します。

【Fn】+【Num Lk】キーを押して、スクロールロックの設定と解除を切り替えます。 点灯中の動作は、アプリケーションに依存します。

#### **10** セキュリティ表示(Om)

添付の「セキュリティボタン」でパスワードを設定している場合、パスワード要求時に 点灯します。パソコン本体の電源を入れたときやレジューム時にセキュリティ表示が点 灯したらパスワードを入力してください。

第2章

# セキュリティ

本パソコンで使用できるセキュリティ機能について紹介します。他人による不正使用や情報の漏えいなどを防ぐために、日ごろからセキュリティ対策を心がけてください。

| 1 | セキュリティについて                                           | 26 |
|---|------------------------------------------------------|----|
| 2 | ネットワーク接続時のセキュリティ                                     | 28 |
| 3 | 不正使用からのセキュリティ                                        | 30 |
| 4 | パソコンの盗難防止                                            | 33 |
| 5 | パソコン本体廃棄時のセキュリティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |

# 1 セキュリティについて

パソコンの使用増加に伴って、コンピュータウイルスによるシステム破壊、情報の漏えい、不 正使用、盗難などの危険も増えてきています。これらの危険から大切な情報を守るために、本 パソコンではさまざまなセキュリティ機能が用意されています。

ここでは、どんな危険があるか、またトラブルに備えてやっておくことについて、簡単に説明しています。

### 修重要

- ▶ セキュリティ機能は完全な本人認識照合を保障するものではありません。当社ではセキュリティ機能を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切の責任を負いかねます。
  - セキュリティは、本パソコンを使用している方が責任をもって行ってください。
- ▶ セキュリティは一度行えば安心できるものではありません。パソコンを使用している方が 日ごろから関心をもって、最善のセキュリティ環境にしておくことが必要です。

### ■ コンピュータウイルス

パソコンにトラブルを引き起こすことを目的として作られたプログラムです。インターネットや電子メールなどを通じてパソコンに感染することにより、パソコンのシステムやデータの破壊、情報の漏えいといった被害を受けます。

### ■ 情報の漏えい

ネットワークなどをとおしてパソコンに不正に侵入され、重要なデータを流出されたり破壊されたりすることがあります。また、特殊なソフトウェアを使用することにより、廃棄したパソコンから不正に情報が抜き出されることもあります。

### POINT

▶ フロッピーディスクや CD-R/RW ディスク、DVD-R/RW/RAM ディスク、MO ディスクなど の外部記憶媒体を廃棄する場合も、セキュリティに気を付けてください。ディスクの読み 取り部に傷をつけたり、データを完全に消去したりすることをお勧めします。

#### ■ 不正使用

利用する権限のないパソコンを使用することです。パスワードを設定するなどの対策で防ぐこともできますが、容易に想像できるパスワードを使用したりすると、不正に使用される危険性が高くなります。

#### ■ 盗難

不正にパソコンが持ち出され、保存しているデータが不正に使用されることがあります。

### ■トラブルに備えて

パソコンのセキュリティには、これで完全というものはありません。日ごろからデータのバックアップをとったり、ソフトウェアを最新のものにアップデートしたりするなどの対策をしておけば、被害を少なくすることができます。

詳しくは、『ソフトウェアガイド』の「トラブルシューティング」 — 「トラブルに備えて」および、『ソフトウェアガイド』の「ソフトウェア」 — 「Windows Update について」をご覧ください。

# 2 ネットワーク接続時のセキュリティ

インターネットや電子メールなどのネットワークを利用して、情報を伝達することが多くなりました。そのため、コンピュータウイルスへの感染や、パソコン内の情報が漏えいする危険性も高まっています。

ここでは、ネットワークに接続しているパソコンを守るためのセキュリティ機能について紹介 します。

### コンピュータウイルス

コンピュータウイルスは、インターネットや電子メールなどを通じてパソコンに感染し、データを破壊したりパソコンを起動できなくしたりします。また、ウイルスに感染したパソコンを使用することによって、無意識のうちに他のパソコンにウイルスを広めてしまうこともあります。

本パソコンには、ウイルスを発見するためのソフトウェアとして「AntiVirus」が添付されています。AntiVirus は、ウイルス定義ファイルを使用して、ウイルスの侵入と感染をチェックすることができます。

詳しくは、『ソフトウェアガイド』の「トラブルシューティング」-「コンピュータウイルス対策」をご覧ください。

### 通信データの暗号化

重要なデータをネットワーク経由でやり取りしている場合、ネットワークのデータから情報の漏えいを招くことがあります。そのため、データを暗号化して送信することが増えてきていませ

Windows XP Professional や Windows 2000 には、データを暗号化するための機能が標準で搭載されています。ここでは暗号化機能の1つとして、「IPSec (Internet Protocol Security)」を紹介します。

IPSec は、TCP/IP プロトコルで通信を行っている場合、アプリケーションに依存することなくデータを暗号化することができます。

詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

### ワイヤレス LAN 使用時の通信データの暗号化

### **廖重要**

#### ▶ カスタムメイドの選択により、ワイヤレス LAN が搭載されています。

ワイヤレス LAN を使ってネットワークに接続すると、無線が届く範囲内にある他のワイヤレス LAN 搭載機器から通信内容を他人に読み取られてしまう危険性があるので、データを暗号化することが必要です。

本パソコンには、ワイヤレス LAN のデータを暗号化するための機能を搭載しています。

暗号化およびセキュリティについて詳しくは、『FMV マニュアル』内の『ワイヤレス LAN をお使いになる方へ(IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11g 準拠)』、または『FMV マニュアル』内の『ワイヤレス LAN をお使いになる方へ(IEEE 802.11g 準拠)』をご覧ください。

なお、アクセスポイント経由でネットワークに接続している場合は、アクセスポイントのマニュアルもご覧ください。

### ファイアウォール

パソコンを外部のネットワークに接続している場合、外部のネットワークから不正にアクセスして情報を改ざんされることがあります。そのため、外部のネットワークと内部のネットワークの間にファイアウォールと呼ばれる壁を作って、外部からのアクセスをコントロールすることができます。

Windows XP では、インターネット接続ファイアウォール (ICF) が標準で搭載されています。 インターネット接続ファイアウォール (ICF) については、Windows のヘルプをご覧ください。

### Windows やアプリケーションのアップデート

お使いの Windows やアプリケーションに脆弱性(セキュリティホール)と呼ばれる弱点が発見されることがあります。これらの脆弱性が悪用されると、コンピュータウイルスなどの悪意あるプログラムが作られる可能性があります。脆弱性をそのまま放置しておくと、お使いのパソコンに悪意あるプログラムが侵入する危険性があります。

その対策として、システムやアプリケーションソフトを提供している各社が修正プログラムを 無料で配布しています。新しい修正プログラムが発表されたときには、内容を確認の上、お使 いのパソコンに適用してください。

Windows では「Windows Update」でネットワークから最新の修正プログラムを入手できます。「Windows Update」の実行方法については、『ソフトウェアガイド』の「ソフトウェア」ー「Windows Update について」をご覧ください。

Office 製品については「Office のアップデート」で最新の修正プログラムを入手できます。「Office のアップデート」は、「Windows Update」の画面から「Office のアップデート」を選択して実行できます。なお、実行中に、Office の CD-ROM が必要になることがあります。

# 3 不正使用からのセキュリティ

パソコンを使用する権限のない人が不正にパソコンを使用して、データを破壊したり漏えいしたりする危険からパソコンを守ることが必要になってきています。

ここでは、本パソコンで設定できるパスワードや機能などについて説明します。なお、複数のパスワードや機能を組み合わせることによって、パソコンの安全性も高まります。

#### **廖重要**

- ▶ パソコンの修理が必要な場合は、必ずパスワードなどを解除してください。セキュリティがかかった状態では、保証期間にかかわらず修理は有償となります。
- ▶ パスワードを何かに書き留める際は、安全な場所に保管してください。また、数字だけでなく英数字や記号を入れたり、定期的に変更するなど、他人に知られないように気を付けてください。

### Windows のパスワード

OS の起動時やレジューム時、スクリーンセーバーからの復帰時のパスワードを設定できます。 複数のユーザーで1台のパソコンを使用する場合、使用するユーザーによってパスワードを変 更できます。

パスワードの設定方法については、Windows のヘルプをご覧ください。

### 管理者権限とユーザーアカウント

Windows XP や Windows 2000 では、管理者権限を持ったユーザーアカウントを作成できます。管理者は、他のユーザーアカウントのセットアップや管理などを行うことができます。管理者がパソコンを使用するユーザーを管理することで、パソコンの安全性も高まります。 詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

### アクセス権と暗号化

Windows XP や Windows 2000 では、ファイルシステムとして「NTFS」を使用すると次のようなことができます。

- フォルダやファイルへのアクセス権の設定 ユーザーまたはグループごとに権限を設定できるため、権限のないユーザーからのアクセスに対してファイルを保護することができます。
- フォルダやファイルの暗号化 不慮の事故でハードディスクを紛失しても、簡単にファイルの内容を判別できないように 保護することができます。

アクセス権を設定したり暗号化することにより、権限のないユーザーから大切なデータを守る ことができます。

詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

なお、ご購入時のファイルシステムの設定については、『ソフトウェアガイド』の「機能」 「ドライブ関連」をご覧ください。

### BIOS のパスワード

パソコンの起動時やレジューム時のパスワードを設定できます。BIOS のパスワードには、管理者用のパスワードとユーザー用のパスワードがあります。ユーザー用パスワードで作業を行う場合、パソコンの設定が変更できなくなるなどの制限がつきます。

また、パソコンのハードディスク自体にパスワードを設定できます。ハードディスクにパス ワードを設定しておくと、パスワードを知っている人以外はハードディスクに入っている情報 が読み出せなくなります。

詳しくは、「BIOS」 - 「BIOS のパスワード機能を使う」(→ P.101)をご覧ください。

### セキュリティボタン

### **珍重要**

▶ 添付の「セキュリティボタン」をインストールすることにより、パスワードを設定できます。 詳しくは、『ソフトウェアガイド』の「ソフトウェア」ー「ソフトウェアー覧」をご覧ください。

パソコン本体の起動時やレジューム時のパスワードを設定できます。パスワードは、4つのボタンの組み合わせと、ボタンを押す回数で設定します。管理者用とユーザー用のパスワードを、1台のパソコンに1つずつ設定できます。

パソコンを使用する場合は、状態表示 LCD のセキュリティ表示が点灯したときにパスワードを入力します。

詳しくは、『FMV マニュアル』内の『セキュリティボタン取扱説明書』をご覧ください。

### スマートカードリーダ/ライタ

### **沙重要**

- ▶ カスタムメイドの選択により、スマートカードホルダーを添付しています。
- ▶ スマートカードは、PCカードスロットにスマートカードホルダーをセットすることにより 使用できます。

詳しくは、「ハードウェア」-「PC カードをセットする」(→ P.77)をご覧ください。

パソコン本体の電源を入れる前に、スマートカードホルダーをパソコン本体にセットしてください。また、パソコンの使用中は、スマートカードホルダーを絶対に取り出さないでください。

パソコンの起動時や OS の起動時、アプリケーションの起動時などのパスワードを設定できます。スマートカードに ID やパスワードなどのセキュリティ情報を格納します。管理者用とユーザー用のパスワードを、1 枚のカードに 1 つずつ設定できます。

パソコンを使用する場合は、パソコン本体にスマートカードをセットし、PIN (個人認証番号) を入力します。スマートカードをセットしないとセキュリティが解除できないため、ハード ディスク内にセキュリティ情報を保存する場合に比べて、安全に使用できます。

スマートカードについては、『FMV マニュアル』内の『スマートカードホルダー取扱説明書』をご覧ください。

# 4 パソコンの盗難防止

パソコンの盗難という危険性があります。パソコンを鍵のかかる場所に設置または保管するなどの対策をとることもできますが、パソコン自体にも盗難防止用の機能が備えられています。本パソコンの盗難防止用ロックに盗難防止用ケーブルを取り付けることで、パソコン本体の盗難の危険性が減少します。盗難防止用ロックは、Kensington 社製のマイクロセーバーセキュリティシステムに対応しています。盗難防止用ケーブルは、次のものを購入してください。

- ・商品名 : SLIM MICROSAVER
- ・商品番号:0522011
  - (富士通コワーコ株式会社 お問い合わせ:03-3342-5375)

盗難防止用ロックの場所については、「各部名称」 — 「パソコン本体右側面」 ( $\rightarrow$  P.13) をご覧ください。

# 5 パソコン本体廃棄時のセキュリティ

### パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関す るご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに入っているハードディスクという記憶装置には、お客様の重要なデータが記録されています。したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ゴミ箱」に捨てる
- ・「削除」操作を行う
- 「ゴミ箱を空にする」を使って消す
- ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- ・ハードディスクをご購入時の状態に戻す

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にはデータが見えなくなっているだけという 状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS からデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているのです。したがって、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

パソコンの廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアやサービス(有料)を利用することをお勧めします。また、廃棄する場合は、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊することをお勧めします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーションなど)を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行う必要があります。

本パソコンには、パソコンの廃棄・譲渡時のデータ流出というトラブルを回避する安全策の一つとして、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、Windows などの OS によるファイル削除や初期化と違い、ハードディスクの全領域について、元あったデータに固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、「ハードディスクデータ消去」で消去した場合でも、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される可能性はゼロではありませんので、あらかじめご了承ください。

「ハードディスクデータ消去」の使い方については、『ソフトウェアガイド』の「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア一覧」をご覧ください。

### ハードディスクのデータ消去サービスについて

弊社では、法人・企業のお客様向けに、専門スタッフがお客様のもとへお伺いし、短時間で データを消去する、「データ完全消去サービス」をご用意しております。

消去方法は、専用ソフトウェアによる「ソフト消去」と、消磁装置による「ハード消去」があ ります。

| ソフト消去 | 弊社標準と定めている 2 回書き (ランダムデータ+ 0 データ) から海外<br>規格 (NSA,DoD・・・) に対応 |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ハード消去 | 消磁装置による磁気破壊(媒体表面水平磁力 10500 ガウス)                               |

消去証明として富士通が消去証明書を発行し消去済フォログラフシールを対象ディスクに貼 付け、納品物とします。

詳しくは、ストレージ統合サービス(http://storage-system.fujitsu.com/jp/service/)をご覧くださ V)

お問い合わせ/お申し込み先 メールアドレス:fbprj@support.fujitsu.com

Memo

第3章

# ハードウェア

本パソコンを使用する上での基本操作や、本パソコンに取り付けられている(取り付け可能な) 周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

| 1  | 周辺機器を取り付ける前に    | 38 |
|----|-----------------|----|
| 2  | ポインティングデバイスについて | 39 |
| 3  | キーボードについて       | 46 |
| 4  | バッテリについて        | 51 |
| 5  | モバイルマルチベイについて   | 58 |
| 6  | ポートリプリケータについて   | 62 |
| 7  | CD / DVD について   | 64 |
| 8  | フロッピーディスクについて   | 68 |
| 9  | メモリについて         | 72 |
| 10 | PC カードについて      | 76 |
| 11 | プリンタについて        | 81 |
| 12 | 外部ディスプレイについて    | 82 |
| 13 | ハードウェアのお手入れ     | 84 |

# 1 周辺機器を取り付ける前に

### 取り扱い上の注意

ここでは周辺機器を接続する前に、予備知識として知っておいていただきたいことを説明します。

#### ● 周辺機器によっては設定作業が必要です

パソコンの周辺機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器は、接続した後で設定作業を行う必要があります。たとえば、プリンタや PC カードを使うには、取り付けた後に「ドライバのインストール」という作業が必要です。また、メモリなどのように、設定作業がいらない機器もあります。周辺機器は、本書をよくご覧になり、正しく接続してください。

#### ● マニュアルをご覧ください

ケーブル類の接続は、本書をよく読み、接続時に間違いがないようにしてください。誤った接続状態で使用すると、本パソコンおよび周辺機器が故障する原因となることがあります。

本書で説明している周辺機器の取り付け方法は一例です。本書とあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。

#### ● 純正品をお使いください

弊社純正のオプション機器については、「システム構成図」をご覧ください。 他社製品につきましては、本パソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他 社製品をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願い いたします。

#### ● ACPI に対応した周辺機器をお使いください

本パソコンは ACPI モードに設定されています。ACPI モードに対応していない周辺機器をお使いの場合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。 また、本パソコンでは、低レベルのスタンバイ(ACPISI)をサポートしていません。 お使いになる周辺機器が低レベルのスタンバイのみサポートしている場合、本パソコンをスタンバイや休止状態にしないでください。

#### ● 周辺機器の電源は、本パソコンの電源を入れる前に入れてください

電源を入れて使う周辺機器を取り付けた場合は、周辺機器の電源を入れてから本パソコンの電源を入れてください。また、周辺機器の電源を切るときは、本パソコンの電源を切ってから周辺機器の電源を切ってください。

### **%重要**

- ▶ コネクタに周辺機器を取り付ける場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- ▶ 複数の周辺機器を取り付ける場合は、1つずつ取り付けて設定してください。

# 2 ポインティングデバイスについて

### フラットポイントについて

フラットポイントは、指先の操作でマウスポインタ(画面上の矢印)を動かすことのできる便利なポインティングデバイスで、操作面とその手前にある2つのボタンで構成されています。操作面は、マウスでいえばボール部分の機能を持ち、操作面を上下左右に指先でなぞることにより画面上のマウスポインタを移動させます。また、軽くたたく(タップする)ことにより、クリックやダブルクリック、ポイント、ドラッグなどの操作を行うこともできます。左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はアプリケーションにより異なります。



注:中央のスクロールボタンをお使いになるには、「Alps Pointing-device Driver」が必要です。本パソコンにはプレインストールされています( $\rightarrow$  『ソフトウェアガイド』の「ソフトウェア」-「ソフトウェア一覧」)。

### **POINT**

- ▶ フラットポイントは、その動作原理上、お使いになる方の指先の乾燥度などにより、ポインティング動作に若干の個人差が発生する場合があります。
- ▶ 操作面は、湿気などにより結露したり、汚れが付着したりすると、誤動作を起こすことがあります。この場合は、乾いた柔らかい布で水分や汚れを拭き取ってください。また、汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ▶ お使いになるアプリケーションによっては、スクロールボタンによる画面のスクロールができない場合があります。
- ▶ マウスを使用する場合は、フラットポイントとの同時使用についてなどを、コントロールパネルの「マウス」で設定できます (→ P.45)。また、BIOS セットアップの「キーボード/マウス設定」でも設定できます (→ P.94)。

### ■ フラットポイントの使い方

● クリック



操作面を1回タップ(軽くたたく)するか、 左ボタンをカチッと1回押して、すぐ離す ことです。

また、右ボタンを 1 回カチッと押すことを 「右クリック」といいます。

● ダブルクリック





操作面を 2 回連続してタップするか、左ボタンをカチカチッと 2 回素早く押して、すぐ離すことです。ダブルクリックの速度は、「マウスのプロパティ」ウィンドウで調節できます。

● ポイント



マウスポインタをメニューなどに合わせる ことです。マウスポインタを合わせたメ ニューの下に階層がある場合(メニューの 右端に▶が表示されています)、そのメ ニューが表示されます。

● ドラッグ





マウスポインタを任意の位置に移動し、操作面を素早く 2 回タップします。2 回目のタップのときに指を操作面上から離さないで、希望の位置まで操作面をなぞり、指を離します。または、マウスポインタを任意の位置に移動し、左ボタンを押しながら希望の位置まで操作面をなぞり、指を離します。

● スクロール



戻る:向こうに押す 進む:手前に押す ウィンドウ内のスクロールする領域をクリックしてからスクロールボタンを前後方向に押すと、ウィンドウ内の表示がスクロールします。

### POINT\_

- ▶ 上記のボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンの役割は、「マウスのプロパティ」ウィンドウで変更できます。
- ▶ 操作面をタップする場合は、指先で軽く、素早く行ってください。また、力を入れて行う 必要はありません。
- ▶ マウスポインタは、フラットポイントの操作面を指でなぞった方向に移動します。操作面の端まで移動した場合は、一度操作面から離し、適当な場所に指を降ろしてからもう一度なぞってください。
- ▶ 中央のスクロールボタンをお使いになるには、「Alps Pointing-device Driver」が必要です。 本パソコンにはプレインストールされています(→『ソフトウェアガイド』の「ソフトウェア」ー「ソフトウェアー覧」)。

### マウスについて

### **溪重要**

▶ カスタムメイドの選択により USB マウス、USB マウス (光学式) を添付しております。 特に断りがない場合は、USB マウスと USB マウス (光学式) をまとめて「USB マウス」 と呼んでいます。

### **POINT**

▶ お使いになるアプリケーションによっては、スクロールボタンによる画面のスクロールができない場合があります。

### ■ マウスの使い方

マウスの左右のボタンに指がかかるように手をのせ、机の上などの平らな場所で滑らせるように動かします。マウスの動きに合わせて、マウスポインタが同じように動きます。画面を見ながら、マウスを動かしてみてください。



#### □ボタンの操作

● クリック



マウスの左ボタンを 1 回カチッと押します。

また、右ボタンをカチッと押すことを「右クリック」といいます。

### ● ダブルクリック



マウスの左ボタンを 2 回連続してカチカチッと押します。

#### ● ポイント



マウスポインタをメニューなどに合わせます。マウスポインタを合わせたメニューの下に階層がある場合 (メニューの右端に ▶ が表示されています)、そのメニューが表示されます。

#### ● ドラッグ



マウスの左ボタンを押したままマウスを移動し、希望の位置でボタンを離します。

#### ● スクロール



ウィンドウ内のスクロールする領域をクリックしてからスクロールボタンを前後方向に押すと、ウィンドウ内の表示がスクロールしま

また、第3のボタンとして押して使うこともできます。

### POINT

▶ 上記のボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンは、「マウスのプロパティ」ウィンドウで変更できます。

### ■ PS/2 マウスについて

- 1 パソコン本体の電源を切るか (→『取扱説明書』)、スタンバイさせます。
- 2 ポートリプリケータを取り付けます。 「ハードウェア」 - 「ポートリプリケータを取り付ける」(→ P.62)
- 3 ポートリプリケータの拡張キーボード/マウスコネクタに、マウスを接続しま

コネクタに刻印されている矢印が上側になるように接続してください。



### POINT\_

- ▶ PS/2 マウスを接続すると、自動的にフラットポイントが使えなくなります。 フラットポイントと併用する場合や、ホットプラグ機能については、BIOS セットアップ の「キーボード/マウス設定」で設定できます (→ P.94)。
- ▶ スクロール機能付きマウスを接続している場合は、パソコンの動作中にマウスを抜かない でください。
- ▶ スクロール機能付きマウスなどの多機能マウスを使用する場合は、専用ドライバのインス トールが必要なことがあります。その場合には、標準 PS/2 マウスのドライバに変換して から、お使いになるマウスのドライバをインストールしてください。

#### ■ USB マウスについて

#### □ USB マウス(光学式)について

USB マウス (光学式) は、底面からの赤い光により照らし出されている陰影をオプティカル (光学) センサーで検知し、マウスの動きを判断しています。このため、机の上だけでなく、 衣類の上や紙の上でも使用することができます。

### **%重要**

- ▶ オプティカル(光学)センサーについて
  - ・マウス底面から発せられている赤い光を直接見ると、眼に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
  - ・センサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
  - ・発光部分を他の用途に使用しないでください。

### **POINT**

- ▶ USB マウス (光学式) は、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
  - 鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - 光沢のあるもの
  - ・濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの(木目調など)
  - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
  - ・マウスパッドをお使いになる場合は、明るい色の無地のマウスパッドをお使いになることをお勧めします。
- ▶ USB マウス (光学式) は、非接触でマウスの動きを検知しているため、特にマウスパッドを必要としません。ただし、マウス本体は接触しているので、傷がつきやすい机やテーブルの上では、傷を防止するためにマウスパッドをお使いになることをお勧めします。

#### □接続のしかた

#### 1 本パソコンの USB コネクタに USB マウスを接続します。

コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。



### **PPOINT**

- ▶ USBマウスは、パソコンの電源が入った状態で取り付けおよび取り外しができます。
- ▶ USB マウスによっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いになる USB マウスのマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバをインストールしてください。
- ▶ USB マウスを接続してもフラットポイントは無効になりません。フラットポイントを無効にする場合は、次の「フラットポイントを無効にするには」をご覧ください。
- ▶ Windows XP/2000 が起動していないときは、USB マウスはお使いになれません。
- ▶ USB マウスはどちらの USB コネクタにも接続できます。
- ▶ USB マウスは、ポートリプリケータの USB コネクタに接続することもできます。

### ■ フラットポイントを無効にするには

本パソコンに USB マウスを接続すると、フラットポイントと USB マウスの両方が有効になります。 USB マウスを接続したときにフラットポイントを無効にする場合は、次のように設定してください。

- 1 次の操作を行います。
  - Windows XP の場合

「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「プリンタとその他のハードウェア」 の順にクリックします。

- Windows 2000 の場合「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- **2** 「マウス」アイコンをクリックまたはダブルクリックします。 「マウスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「USB マウス接続時の動作」タブの「USB マウスとタッチパッド」で、「自動的にタッチパッドを無効にする」をチェックし、「OK」をクリックします。

### **珍重要**

▶ フラットポイントを無効にする場合は、必ずマウスを接続してください。

### **POINT**

- ▶「マウスのプロパティ」ウィンドウで、USB マウスを接続したときにフラットポイントを 無効にする設定をするには、「Alps Pointing-device Driver」が必要です。本パソコンにはプ レインストールされています (→『ソフトウェアガイド』の「ソフトウェア」ー「ソフト ウェアー覧」)。
- ▶ フラットポイントを常に無効にするには、手順3で「常時タッチパッドを使用しない」を チェックしてください。
- ▶ BIOS セットアップでも、フラットポイントを無効にすることができます。
  - 1. BIOS セットアップの「内蔵ポインティングデバイス」の項目を「手動」に設定します。 「BIOS」 - 「BIOS セットアップの操作のしかた」(→ P.89)
  - 2. Windows が起動したら、【Fn】+【F4】キーを押します。 キーを押すたびに、フラットポイントの有効と無効が切り替わります。 有効の場合は「Internal pointing device:Enabled」、無効の場合は「Internal pointing device:Disabled」などと表示されます。
  - ・【Fn】+【F4】キーを押してフラットポイントを無効にしても、本パソコンの再起動後およびレジューム後は、フラットポイントが有効になります。フラットポイントを無効にする場合は、もう一度【Fn】+【F4】キーを押して切り替えてください。
  - ・Windows XP モデルの場合、IndicatorUtility をアンインストールすると、手順 2 で表示されるメッセージは画面に表示されません。
  - ・Windows 2000 の「電源オプションのプロパティ」に「BATTERYAID (2/2)」タブが表示されていない場合は、手順2で表示されるメッセージは画面に表示されません。
  - ・「マウスのプロパティ」ウィンドウで、USB マウスを接続したときにフラットポイントを無効にする設定をした場合、【Fn】+【F4】キーを押しても、切り替えできません。
- ▶ BIOS セットアップの「内蔵ポインティングデバイス」(→ P.95) の項目を「常に使用しない」に設定すると、フラットポイントは常に無効になります。

# 3 キーボードについて

### OADG キーボード

キーは大きく分けると、2種類に分かれます。



### ■ 主なキーの名称と働き

1 【Esc】キー

現在の作業を取り消して、1つ前に行った作業に戻るときなどに使います。

2 (F1) ~ (F12) +-

アプリケーションごとに使い方が決められます。

**3**【Num Lk】キー

テンキーモードにするときに押します。

4 [Insert] +-/ [Prt Sc] +-

【Insert】キー 文字を入力するときに、「挿入モード」と「上書きモード」

を切り替えます。

【Prt Sc】キー 画面のハードコピーを取るときに【Fn】キーと一緒に押し

ます。

**5**【Delete】キー

文字を削除するときに押します。

また、【Ctrl】キーと【Alt】キーと一緒に押すと、本パソコンをリセットできます。

6【半角/全角】キー

文字を入力するときに、半角と全角を切り替えます。

### **7** 【Caps Lock】キー

アルファベットを入力するときに使用します。【Shift】キーと一緒に押して、大文字/小 文字を切り替えます。

#### **8** 【Shift】キー

他のキーと組み合わせて使います。

#### 9 [Ctrl] +-

他のキーと組み合わせて使います。

#### 10 [Back Space] +-

カーソルを左へ移動し、文字を削除するときに押します。

### **11**【Enter】キー

入力した文字を確定するときなどに使います。 リターンキーまたは改行キーとも呼ばれます。

### 12 [↑] [↓] [←] [→] ‡−

カーソルを移動するときに使います。

#### 13 [Fn] +-

本パソコン独自のキーです。次のような働きがあります。

【Fn】+【F3】 スピーカーやヘッドホンの ON/OFF を切り替えます。

『ソフトウェアガイド』の「機能」-「音量の設定」

【Fn】+【F4】 BIOS セットアップの「内蔵ポインティングデバイス」(→

P.95) の項目を「手動」に設定したときに、内蔵ポインティ

ングデバイスの有効と無効を切り替えます。(→P.45)

【Fn】+【F5】 全画面表示と通常表示を切り替えます。

『ソフトウェアガイド』の「機能」-「全画面表示と通常

表示の切り替え」

【Fn】+【F6】 液晶ディスプレイのバックライトを暗くします。

『ソフトウェアガイド』の「機能」-「液晶ディスプレイ

の明るさ設定」

【Fn】+【F7】 液晶ディスプレイのバックライトを明るくします。

『ソフトウェアガイド』の「機能」-「液晶ディスプレイ

の明るさ設定」

**【Fn】+【F8】** 音量を小さくします。

『ソフトウェアガイド』の「機能」-「音量の設定」

**【Fn】+【F9】** 音量を大きくします。

『ソフトウェアガイド』の「機能」-「音量の設定」

【Fn】+【F10】 外部ディスプレイ接続時に、液晶ディスプレイのみの表

示、外部ディスプレイのみの表示、液晶ディスプレイと外

部ディスプレイの同時表示を切り替えます。

『ソフトウェアガイド』の「機能」-「表示装置の切り替え」

#### **14** 【 **▮** 】 (Windows) ‡—

「スタート」メニューを表示するときに押します。

#### **15**【Alt】キー

他のキーと組み合わせて使います。

#### **16** [Space] +-

1 文字分の空白を入力するのに使います (キーボード手前中央にある、何も書かれていない横長のキーです)。

### 17 【] (アプリケーション) キー

選択した項目のショートカットメニューを表示するときに押します。また、マウスの右クリックと同じ役割をします。

#### **18**【Home】キー

カーソルを行の最初に移動するときに【Fn】キーと一緒に押します。 また、【Ctrl】キーも一緒に押すと、文章の最初に移動します。

### **19**【Pg Up】キー

前の画面に切り替えるときに【Fn】キーと一緒に押します。

#### **20**【Pg Dn】キー

次の画面に切り替えるときに【Fn】キーと一緒に押します。

#### **21**【End】キー

カーソルを行の最後に移動するときに【Fn】キーと一緒に押します。 また、【Ctrl】キーも一緒に押すと、文章の最後に移動します。

### ■ テンキーモードについて

文字キーの一部を通常の状態と切り替えて、テンキー(数値入力を容易にするキー配列)として使えるようにするモードを「テンキーモード」といいます。テンキーモードの切り替えは、【Num Lk】キーで行い(状態表示 LCD の Num Lock 表示が点灯)、キーボードの図の太線で囲まれたキーがテンキーとなります。これらのキーで入力できる文字は、各キーの前面に刻印されています。

### **POINT**

- ▶ 別売のテンキーボードを接続している場合に【Num Lk】キーを押してテンキーモードにすると、テンキーボードのテンキーが有効となり、パソコン本体のキーボードのテンキー部は無効となります。
- ▶ BIOS セットアップの「キーボード/マウス設定」の「起動時の Numlock 設定」を「オン (Fn キー)」に設定すると、パソコン本体のキーボードのテンキー部が、【Fn】キーと同時 に押した場合のみ、テンキーモードで使用できるようになります。

### テンキーボード

### ■ USB テンキーボードについて

USB テンキーボードは、パソコン本体のテンキーモードとは独立してテンキーモードに切り 替えることができます。

テンキーモードに切り替えるには、USB テンキーボードの【Num Lock】キーを押します。

### POINT\_

▶ パソコンの電源を入れた時、またはパソコンに接続した場合、USB テンキーボードはテン キーモードになります。

#### □接続について

USB テンキーボードは、USB コネクタに接続して使用します。



### **POINT**

▶ 接続方法について詳しくは、「ハードウェア」 – 「USB マウスについて」(→ P.44) をご覧 ください。

### ■ PS/2 テンキーボードについて

PS/2 テンキーボードは、パソコン本体がテンキーモードの場合のみ使用できます。テンキー モードに切り替えるには、パソコン本体の【Num Lk】キー、または PS/2 テンキーボードの 【Num Lock】キーを押します。

#### □接続のしかた

PS/2 テンキーボードは、拡張キーボード/マウスコネクタに接続して使用します。



拡張キーボード/マウスコネクタ

### POINT

▶ 接続方法について詳しくは、「ハードウェア」 - 「PS/2 マウスについて」( $\rightarrow$  P.43) をご覧ください。

# 4 バッテリについて

### バッテリを充電する

**1** AC アダプタを接続します。

AC アダプタを接続すると充電が始まり、状態表示 LCD にバッテリ充電表示 (→→)と、そのときのバッテリ残量が表示されます。

**2** バッテリ充電表示が消えたことを確認し、AC アダプタを取り外します。

#### POINT\_

- ★ 充電時間については、「技術情報」 「仕様一覧」(→ P.112)をご覧ください。
- ▶ 本パソコンご購入時、または 1ヶ月以上充電していない場合は、バッテリを充電してから お使いください。
- ▶ バッテリの充電は、バッテリ充電表示(→→)が消え、左端のバッテリ残量表示が点滅(→↓↓↓★●)から点灯(「▼●●●) に変わると完了です。バッテリの充電は十分に時間をかけて行い、満充電状態にしてください。
- ▶ バッテリ残量が90%以上残っている場合は、ACアダプタを取り付けても充電されません。 89%以下で充電されます。
- ▶ 電源が切れている場合、充電が完了してしばらくすると状態表示 LCD の全表示が消灯します。
- ▶ 周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、バッテリの充電能力は低下します。
- ▶ バッテリ運用直後の充電などでは、バッテリの温度が上昇しているため、バッテリの保護機能が働いて充電が行われない場合があります (→→) が点滅します)。しばらくして、バッテリの温度が低下すると充電が開始されます。
- ▶ 増設バッテリを取り付けた場合、充電は並行して行われます。

### バッテリを運用する

ここでは、本パソコンをバッテリで運用する場合について説明します。

**1** AC アダプタを取り外し、電源ボタンを押します。

電源表示が点灯します。



### **POINT**

- ▶ 周囲の温度が低いと、バッテリ稼働時間は短くなります。
- ▶ バッテリ稼働時間については、「技術情報」-「仕様一覧」(→P.112)をご覧ください。
- ▶ バッテリを長期間使用すると充電する能力が低下するため、バッテリ稼働時間が短くなります。稼働時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリに交換してください。
- ▶ 増設バッテリを取り付けた場合、放電は並行して行われます。

### バッテリ残量を確認する

バッテリの残量は、電源が入っているときや充電中に、状態表示 LCD のバッテリ残量表示で確認できます。

### ■ バッテリの残量表示

**□▼▼▼▼** 約 100%~約 76%のバッテリ残量を示します。

Λ

約75%~約51%のバッテリ残量を示します。

**□** 

約 50%~約 26%のバッテリ残量を示します。

**4** 

約 25%~約 13%のバッテリ残量を示します(充電中は、0%~約 25%のバッテリ残量を示します)。



LOW バッテリ状態(約 12%以下のバッテリ残量)を示します。  $\blacksquare$  が点滅します ( $\rightarrow$  P.53)。

4

バッテリ切れ状態(0%のバッテリ残量)を示します。

### **POINT**

- ▶ バッテリ残量表示は、バッテリ(リチウムイオン電池)の特性上、使用環境(温度条件やバッテリの充放電回数など)により、実際のバッテリ残量とは異なる表示をする場合があります。
- ▶ バッテリ残量が90%以上残っている場合は、ACアダプタを取り付けても充電されません。 89%以下で充電されます。

### ■ バッテリの異常表示

**順: 注** バッテリが正しく充電できないことを示します。

### **POINT**

▶ **現実が**が点滅している場合は、パソコン本体の電源を切ってからバッテリの取り付けを やり直してください。それでも点滅している場合はバッテリが異常です。新しいバッテリ と交換してください。

「ハードウェア」 — 「バッテリパックを交換する」(→ P.56) 「ハードウェア」 — 「ユニットを交換する」(→ P.59)

#### **■ LOW** バッテリ状態

バッテリが LOW バッテリ状態になると、状態表示 LCD のバッテリ残量表示が点滅し(「」注:)、警告音が鳴ります。

### POINT

▶ Windows の省電力機能で警告音が鳴るように設定できます (→『ソフトウェアガイド』の「機能」 — 「省電力」)。

ただし、スピーカーを OFF にしていると、警告音が聞こえません。【Fn】+【F3】キーを 押して、スピーカーの ON と OFF を切り替えてください( $\rightarrow$ 『ソフトウェアガイド』の「機能」-「音量の設定」)。

▶ OS の起動前(BIOS セットアップなど)では、警告音が鳴るように設定できません。

#### ■ LOW バッテリ状態の対処

AC アダプタを接続して、バッテリを充電してください。

### POINT\_

- ▶ LOW バッテリ状態のまま使用し続けると、作成中または保存中のデータが失われることが あります。 すみやかに AC アダプタを接続してください。 また、AC アダプタがない場合 は、作成中のデータを保存し、動作中のアプリケーションを終了後、本パソコンの電源を 切ってください。
- ▶ ハードディスクへの読み書きは大量の電力を使います。LOW バッテリ状態で、ハードディスクへデータを保存する場合は、AC アダプタを接続してください。
- ▶ 本パソコンではバッテリ残量が約3%になったら、自動的にスタンバイするように設定されています。設定を変更する場合は、次の項目のチェックを外してください。
  - ・「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「アラーム」タブの「バッテリ切れアラーム」の「電源レベルが次に達したらバッテリ切れアラームで知らせる」

ただし、これらの設定を変更すると、バッテリが切れた時点で電源が切断されます。そのため、保存中や作成中のデータが失われたり、パソコン本体の動作が不安定になることがあります。

### 取り扱い上の注意

### 魚警告



- バッテリは、大変デリケートな製品です。取り付け/取り外しを行う場合は、落下させるなどして、強い衝撃を与えないでください。また、安全を考慮し、強い衝撃を与えたバッテリは、使用しないでください。
  - 感電や破裂の原因となります。
- 分解しないでください。

バッテリを分解して内部に触れると、感電・火災の原因となります。

- 放電について
  - ・バッテリは、充電後にお使いにならなくても、少しずつ自然放電していくので、使う直 前に充電することをお勧めします。
  - ・長期間(約1ヶ月以上)本パソコンをお使いにならない場合は、バッテリを取り外して涼しい場所に保管してください。パソコン本体に取り付けたまま長期間放置すると過放電となり、バッテリの寿命が短くなります。

#### ● 寿命について

- ・パソコン本体を長期間使用しない場合でも、バッテリは消耗し劣化します。月に一度は パソコン本体をバッテリで運用し、バッテリの状態を確認してください。
- ・高温環境に放置した場合、バッテリの消耗、劣化が進みます。
- ・短時間に大量の電力を消費したり、バッテリ切れ状態になるまで使用したりすると、バッテリの消耗、劣化が進みます。

「電源オプションのプロパティ」または「電源の管理のプロパティ」で次のように設定すると、バッテリの寿命が長くなります。

- ・「電源設定」で「バッテリの最大利用」またはそれに準じた設定にする
- 「アラーム」タブの「バッテリ切れアラーム」のチェックを外さない。
- ・バッテリは消耗品なので、長期間使用すると充電能力が低下します。その場合は新しい バッテリと交換してください。
- ・バッテリの稼働時間が極端に短くなってきたらバッテリの寿命です。
- ・寿命になったバッテリは、パソコン本体から取り外してください。取り付けたまま放置 すると、感電や火災の原因となります。

#### ● 廃棄について

バッテリを廃棄する場合は、ショート(短絡)防止のために、バッテリパックのコネクタ に絶縁テープを貼るなどの処置を行ってください。

#### ● バッテリ稼働時間について

- ・バッテリ稼働時間を長くするには、省電力機能を利用します( $\rightarrow$ 『ソフトウェアガイド』 の「機能」 「省電力」)。
- ・バッテリ稼働時間は環境温度に影響され、低温時はバッテリ稼働時間が短くなる場合が あります。

#### ● 次のような場合は AC アダプタを使用してください

- ・ハードディスクや CD などを頻繁に使用するとき
- ・LAN やモデムを頻繁に使用するとき
- ・本パソコンをご購入時の状態に戻すとき

#### ● 次のような場合は、バッテリ残量に注意してください

- ・ワイヤレス LAN などのワイヤレス機器を使用するとき
- ・BIOS セットアップを操作するとき

### バッテリパックを交換する

内蔵バッテリパックの交換は、プログラムやデータをハードディスクなどに保存してから行います。ここでは、内蔵バッテリパックの交換について説明します。

## 爪警告



● 内蔵バッテリパックの交換を行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。また、パソコン本体やバッテリパックのコネクタに触れないでください。 感電や故障の原因となります。

### POINT

▶ 新しい内蔵バッテリパックは、次の製品をお買い求めください。

品名:内蔵バッテリパック

型名:FMVNBP119

(ご購入元にお問い合わせください)

- ▶ 増設バッテリの取り付けや取り外しについては、「ハードウェア」-「ユニットを交換する」(→P.59)をご覧ください。
- 1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します (→『取扱説明書』)。
- **2** 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。
- 3 内蔵バッテリパックのツメを内側に押しながら内蔵バッテリパックを取り外します。

内蔵バッテリパックがコネクタから外れます。



**4** 新しい内蔵バッテリパックを取り付けます。

新しい内蔵バッテリパックを斜め上から差し込み、パソコン本体の突起と内蔵バッテリパックのスリットをあわせ、カチッと音がするまでしっかりとはめこみます。



### **炒重要**

▶ 取り外した内蔵バッテリパックは、ショート(短絡)防止のために、内蔵バッテリパックのコネクタに絶縁テープを貼るなどの処置をしてください。なお、取り外した内蔵バッテリパックは乾電池などの電池と混ぜないようにしてください。また、内蔵バッテリパック(リチウムイオン電池)は、貴重な資源です。廃棄する場合は、リサイクルにご協力をお願いします。

# 5 モバイルマルチベイについて

### 取り扱い上の注意

故障を防ぐため、モバイルマルチベイユニットをお使いになる場合は、次の点に注意してくだ さい。

- 内蔵 CD-ROM ドライブユニット、内蔵 CD-R/RW ドライブユニット、内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット、内蔵 DVD マルチドライブユニットは、ディスクが高速に回転する 非常にデリケートな装置です。ディスクにアクセスしている状態で、パソコン本体を持ち 運んだり、衝撃や振動を与えたりしないでください。ユニットが破損したりデータが壊れるおそれがあります。
- 極端に高温、低温の場所、温度変化の激しい場所での保管は避けてください。
- 直射目光のあたる場所や発熱器具のそばには近づけないようにしてください。
- 衝撃や振動の加わる場所での保管は避けてください。
- 湿気やほこりの多い場所での使用は避けてください。
- 内部に液体や金属など異物が入った状態で使用しないでください。もし、何か異物が入ったときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へご連絡ください。
- 汚れは、柔らかい布でからぶきするか、柔らかい布に水または水で薄めた中性洗剤を含ませて軽くふいてください。ベンジンやシンナーなど揮発性のものは避けてください。
- 分解したり、解体したりしないでください。
- 磁石や磁界を発生する装置の近くでの使用や保管は避けてください。

### 使用できるユニット

ご購入時は、選択したユニットまたはモバイルマルチベイ用カバーが取り付けられています。

- 内蔵 CD-ROM ドライブユニット (FMVNCD01)
- 内蔵 CD-R/RW ドライブユニット (カスタムメイドで選択した場合)
- 内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット (FMVNCB07)
- 内蔵 DVD マルチドライブユニット (FMVND02)
- 内蔵 FDD ユニット (FMVNFD12)
- 内蔵 PC カードユニット (FMVNPC24)
- 増設用内蔵バッテリユニット (FMVNBT23B)
- モバイルマルチベイ用カバー (標準添付品)

### ユニットを交換する

ここでは、ユニットの交換方法について説明します。

- ▶ 本パソコンをお使いになるときは、必ずモバイルマルチベイにユニットまたはモバイルマ ルチベイ用カバーを取り付けてください。何も取り付けていない状態でお使いになると、 故障の原因となります。
- ▶ ベイユニット取り外しレバーを起こすとロックが解除され、ユニットが使えなくなること があります。ベイユニット取り外しレバーは、ユニットを取り外す場合のみ起こしてくだ さい。誤ってレバーを操作してしまった場合は、いったんパソコン本体の電源を切り、ユ ニットを取り外してから再度取り付けてください。

### POINT\_

- ▶ 内蔵FDDユニットにセットしたフロッピーディスクから起動する場合は、BIOSセットアッ プの設定を変更してください。
  - 「詳細」-「USB 設定」-「レガシー USB サポート」: 使用する(ご購入時の設定)
- ▶ スタンバイまたは休止状態の場合は、ユニットの交換/取り外し/取り付けをしないでく ださい。
- ▶「XXX」はお使いのモバイルマルチベイユニットの名称が表示されます。

### ■ ユニットを取り外す

### **POINT**

- ▶ 内蔵PCカードユニットを取り外す前に、PCカードスロットからPCカードを取り出してく ださい (→ P.78)。
- ▶ 電源が入っている場合は、増設用内蔵バッテリユニットを取り外す前に、内蔵バッテリの 残量が十分にあることを確認してください。内蔵バッテリの残量が十分でない場合は、AC アダプタを取り付けてから行ってください。
- ▶ 内蔵FDDユニットを取り外す前に、内蔵FDDユニットのアクセスランプが消えていること を確認してください。

#### □ Windows XP の場合

### POINT\_

- ▶ 次のユニットを取り外す場合は、手順4のみ操作してください。
  - モバイルマルチベイ用カバー
  - ・内蔵 PC カードユニット
  - 増設用内蔵バッテリユニット
- 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。
- 2 「XXX を安全に取り外します」をクリックします。
- **3** 「ハードウェアの取り外し (XXX は安全に取り外すことができます)」と表示さ れていることを確認します。

### **4** ユニットを取り外します。

ベイユニット取り外しレバーを起こし(1)、ユニットを取り外します(2)。



#### □ Windows 2000 の場合

### **POINT**

- ▶ 次のユニットを取り外す場合は、手順4のみ操作してください。
  - モバイルマルチベイ用カバー
  - ・内蔵 PC カードユニット
  - ・増設用内蔵バッテリユニット
- **1** タスクトレイの「ハードウェアの取り外しまた取り出し」アイコンをクリックします。
- 2 「XXX を停止します」をクリックします。
- **3** 「OK」をクリックします。
- **4** ユニットを取り外します。
  Windows XP の場合の手順 4 を参照し、ユニットを取り外します (→ P.60)。

### ■ ユニットを取り付ける

**1** 新しいユニットを取り付けます。

ユニットのコネクタを奥にして、突き当たるまで、しっかり押し込みます。



### **POINT**

- ▶ PC カードをお使いになる場合は、内蔵 PC カードユニットを取り付けてから PC カードをセットしてください。
- ▶ 電源が入っている場合、ユニットの交換直後は「マイコンピュータ」ウィンドウなどから ドライブの表示が消えることがあります。しばらくすると再表示され、使用することがで きます。

# 6 ポートリプリケータについて

### **廖重要**

- ▶ カスタムメイドの選択によりポートリプリケータを添付しています。
- ▶ ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタは、パソコン本体のコネクタとは向きが 上下逆になっています。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、必ずパソコン本体のLANコネクタからLANケーブルを取り外してください。破損するおそれがあります。
- ▶ ポートリプリケータは、パソコン本体の状態にかかわらず取り付け/取り外しが行えます。
- ▶ ポートリプリケータに接続している周辺機器の中には、電源が入っている状態でポートリプリケータの取り付け/取り外しを行うと、動作が不安定になるものがあります。この場合はパソコン本体の電源を切ってから、ポートリプリケータの取り付け/取り外しを行ってください。
- ▶ ポートリプリケータ接続時はパソコン本体の LAN コネクタ、外部ディスプレイコネクタ、本体背面右側の USB コネクタはお使いになれません。

### ポートリプリケータを取り付ける

### **%重要**

▶ パソコン本体背面に周辺機器を取り付けている場合は、周辺機器を取り外しておいてください。

## ∧注意



- パソコン本体にポートリプリケータを取り付ける場合は、指をはさまないように注意してください。
  - けがの原因となることがあります。
- 1 パソコン本体下面にポートリプリケータを取り付けます。

コネクタの位置を合わせてパソコン本体を水平に下ろし(1)、パソコン本体上面の奥側を軽く押さえて(2)、ポートリプリケータにしっかりと取り付けます。



### **炒重要**

- ▶ ポートリプリケータに周辺機器を取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。
- ▶ ポートリプリケータを取り付ける場合、パソコン本体上面の奥側を軽く押さえてください。 強く押さえると液晶ディスプレイが割れる恐れがありますので、注意してください。
- ▶ 本パソコンを持ち運ぶ場合は、ポートリプリケータを必ず取り外してください。ポートリプリケータを接続した状態で本パソコンを持ち運ぶと、パソコン本体およびポートリプリケータのコネクタが破損するおそれがあります。

### ポートリプリケータを取り外す

- 1 ポートリプリケータに周辺機器を接続している場合は、周辺機器の電源を切ります。
- **2** ポートリプリケータのロックを外します。 ポートリプリケータの取り外しレバーをスライドさせて、ロックを外します。



3 ポートリプリケータを取り外します。

取り外しレバーをスライドさせたまま(1)ポートリプリケータの接続コネクタ側からパソコン本体を持ち上げ(2)、ポートリプリケータを取り外します(3)。



# **7 CD / DVD** について

ここでは、CD/DVD の取り扱い方について説明します。『FMV マニュアル』内の『DVD マルチドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、CD-R/RW ドライブをお使いになる方へ』もあわせてご覧ください。

### **廖重要**

- ▶ ここでは、CD-ROM、音楽 CD および CD-R/RW ディスクをまとめて CD、 DVD-ROM や DVD-Video などをまとめて DVD と呼んでいます。また、CD や DVD をまとめてディスクと呼びます。
- ▶ カスタムメイドで選択したドライブによって、使用できるディスクは異なります。

### 取り扱い上の注意

### ■ ディスク使用時の注意事項

- ディスクは両面ともラベルを貼ったり、ボールペンや鉛筆などで字を書いたりしないでください。
- データ面をさわったり、傷をつけたりしないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 汚れたり、水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側に向かって拭いた 後、乾いた布で拭き取ってください。
- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。

### ■ ドライブの注意事項

- ◆本パソコンは、円形のディスクのみお使いになれます。円形以外の異形ディスクは、お使いにならないでください。故障の原因となることがあります。異形ディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- ●「ディスク使用時の注意事項」が守られていないディスク、ゆがんだディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクはお使いにならないでください。故障の原因となることがあります。これらのディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm ~ 1.5mm と規定しています。 記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故 障する場合があります。

規格外の DVD 媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

● コピーコントロールCDは、現状の音楽CDの規格に準拠していない特殊なディスクのため、 本パソコンでの再生および動作保証はできません。コピーコントロール CD のご使用中に 不具合が生じた場合は、各コピーコントロール CD の発売元にお問い合わせください。 なお、正式な音楽 CD 規格に準拠した CD には、次のようなロゴが表示されています。





● 本パソコンでは、次図のマークがついたCDをお使いになれます。マークのないCDはお使い にならないでください。故障の原因となることがあります。 また、マークの種類によっては、アプリケーションが必要になる場合があります。









● 内蔵DVDマルチドライブユニット、または内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット、内 蔵 CD-R/RW ドライブユニットを選択した場合は、上図のマーク以外の CD をお使いになれ る場合があります。『FMV マニュアル』内の『DVD マルチドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、CD-R/RW ドライブをお使いになる方へ』もあわせてご覧ください。

### ディスクをセットする/取り出す

- ▶ ディスクに頻繁にアクセスする場合などは、AC アダプタを取り付けることをお勧めしま
- ▶ ディスクをセットする場合は、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチンと音が するようにしっかりとはめ込んでください。きちんとはめ込まないと、ディスクがドライ ブ内部で外れて、トレーやドライブ内部、およびディスクを破損する原因となることがあ ります。
- ▶ セットすると自動で始まるディスクを使用しているときにパソコン本体をスタンバイさせ ると、レジューム時にディスクが二重に起動してしまい、誤動作の原因となります。二重 に起動してしまった場合は、ディスクのアプリケーションを一度すべて終了し、ディスク をセットし直してください。
- ▶ ディスクはデータの読み出しなどの際、高速回転するため、使用時に振動や風切音がする ことがあります。

### POINT

- ▶ 本パソコンの内蔵 CD-ROM ドライブユニットは、電子ロックのため、パソコン本体が動作 状態の場合のみディスクのセット/取り出しが可能です。
- ▶ シールを貼ったディスクなど、重心の偏った媒体を使用すると、ユニットに振動が発生し、 十分な性能が出ない場合があります。
- ▶ トレーを最後まで押し込めない場合は、カシャッという音がするまでトレーを引き出し、 再度押し込んでください。
- ▶ パソコン本体の電源が切れた状態では、トレーが閉まらないことがあります。この場合は、再度電源を入れて、トレーを閉めてください。
- ▶ 何らかの原因で、CD 取り出しボタンを押してもトレーが出ない場合は、「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックし、「マイコンピュータ」ウィンドウの「CD アイコン」を右クリックして「取り出し」をクリックしてください。

それでも出ない場合は、内蔵 CD-ROM ドライブユニットの CD 取り出しボタンの横の穴にクリップの先などを差し込んで、トレーを引き出してください。



### ■ セットする

**1** CD 取り出しボタンを押します。

トレーが少し飛び出します。



2 トレーを静かに引き出し(1)、ディスクをセットします(2)。

トレーを支えながら、ディスクのレーベル面を上にして、トレーの中央の突起にパチンと音がするようはめ込みます。



**3** トレーを静かに押し込みます。



### ■ 取り出す

**1** ディスクを利用しているアプリケーションを終了し、CD 取り出しボタンを押します。

トレーが少し飛び出します。

- **2** トレーを手で支えながらディスクを取り出します。 トレー中央の突起を押さえながら、ディスクのふちを持ち上げてください。
- **3** トレーを静かに押し込みます。

# 8 フロッピーディスクについて

### 取り扱い上の注意

故障を防ぐため、フロッピーディスクを使用するときは、次の点に注意してください。

- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- シャッタを開いて中のディスクにさわらないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 磁石などの磁気を帯びたものを近づけないでください。
- 固い床などに落とさないでください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- ラベルを何枚も重ねて貼らないでください(ドライブにつまる原因になります)。
- 結露や水滴がつかないようにしてください。
- 本パソコンにフロッピーディスクをセットしたまま持ち運ばないでください。

### FDD ユニット(USB)の取り付け/取り外し

### **廖重要**

▶ カスタムメイドの選択により FDD ユニット (USB) を添付しています。

### **POINT**

▶ 内蔵 FDD ユニットの取り付けや取り外しについては、「ハードウェア」 - 「ユニットを交換する」(→ P.59) をご覧ください。

### ■ 取り付け

**1** 本パソコンの USB コネクタに FDD ユニット (USB) を接続します。 コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。



### **POINT**

- ▶ パソコンの電源が入った状態で取り付けおよび取り外しができます。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体背面右側の USB コネクタはお使いになれません。お使いになる場合は、パソコン本体背面左側、またはポートリプリケータの USB コネクタに接続してください。

### ■ 取り外し

#### □ Windows XP の場合

- 1 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。
- **2** 「Y-E Data USB Floppy ドライブ(A)を安全に取り外します」をクリックします。

### POINT\_

- ▶ FDD ユニット (USB) を A ドライブとして説明しています。ドライブ名が異なる場合は、お 使いの環境に合わせて読み替えてください。
- **3** 「Y-E Data USB Floppy は安全に取り外すことができます。」というメッセージが表示されたことを確認します。
- 4 FDD ユニット(USB)を取り外します。

#### □ Windows 2000 の場合

- 1 タスクトレイの「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」アイコンをクリックします。
- **2** 「Y-E Data USB Floppy ー ドライブ(A)を停止します」をクリックします。
- 3 「Y-E Data USB Floppy は安全に取り外すことができます。」というメッセージが表示されたことを確認して、「OK」をクリックします。
- 4 FDD ユニット(USB)を取り外します。

### フロッピーディスクをセットする/取り出す

### **廖重要**

▶ カスタムメイドの選択により FDD ユニット (USB)、または内蔵 FDD ユニットを添付しています。

### ■ セットする

矢印のある面を上向きにして、フロッピーディスク取り出しボタンが飛び出すまで差し込みます。

#### □ FDD ユニット (USB) の場合



### □内蔵 FDD ユニットの場合



### ■ 取り出す

アクセスランプが消えていることを確認して、フロッピーディスク取り出しボタンを押します。

#### □ FDD ユニット (USB) の場合



### □内蔵 FDD ユニットの場合



### POINT\_

- ▶ DOS/V フォーマット済みのフロッピーディスクを使用してください。その他のフロッピー ディスクを使用すると、動作が保証されません。
  - 使用できるフロッピーディスクについては、「技術情報」-「本体仕様」(→ P.112) をご 覧ください。
- ▶ アクセスランプの点灯中にフロッピーディスクを取り出すと、ディスク内のデータが壊れ るおそれがあります。
- ▶ フロッピーディスクに保存してある情報を消したくないときや、追加して書き込みたくな いときは、フロッピーディスクの書き込み禁止タブをスライドさせ、穴があいた状態(書 き込み禁止の状態)にします。再び情報を書き込みたいときは、書き込み禁止タブをスラ イドさせ、穴が閉じた状態にします。



# 9 メモリについて

### メモリを取り付ける/取り外す

ここでは、本パソコンに搭載されているメモリの取り付け/取り外しについて説明します。

## ⚠警告



● メモリの取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを 取り外してください。 感電の原因となります。



■ 取り外したカバー、キャップ、ネジなどの小さな部品は、小さなお子様が誤って飲み込むと窒 息の原因となります。保護者の方は、小さなお子様の手の届かない所に置くように注意してく ださい。

万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

### ⚠注意



メモリの取り付け/取り外しを行うときは、端子やICなどに触れないようメモリのふちを持っ てください。また、パソコン本体内部の部品や端子などにも触れないでください。指の油分な どが付着すると、接触不良の原因となることがあります。



メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体に留った静電気により破壊 される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放 電してください。



● メモリの取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切ってください。スタ ンバイや休止状態で行うと、データが消失したり、パソコン本体やメモリが故障する原因とな ることがあります。

### **炒重要**

- ▶ 本パソコンのネジを取り外すときは、ネジのサイズ (M2.5) に合ったプラスのドライバー 1番をお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。
- ▶ 取り付けるメモリは、本パソコンでサポートしているメモリをご使用ください。 FMVNM1GF (1GB), FMVNM51F (512MB), FMVNM25F (256MB), FMVNM12F (128MB) なお、Celeron® M 搭載モデルの場合は、PC2100 相当の性能で動作します。

## **POINT**

- ▶ メモリを取り付け、メモリの容量を確認するには、BIOS セットアップの「情報」メニューの「メモリスロット」の項目を見ます (→ P.99)。「128MB SDRAM」などと取り付けたメモリの容量が表示されます。取り付けが正しいにもかかわらず本パソコンが起動しない場合は、メモリが故障または不良です。「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入元にご連絡ください。
- ▶ 操作に必要な簡所以外には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ 取り外したネジなどをパソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリを 1GB などに増やすときは、あらかじめ取り付けられているメモリを取り外して交換する場合があります。

#### ■ メモリを取り付ける

- 1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します(→『取扱説明書』)。
- **2** 内蔵バッテリパックを取り外します。 「バッテリパックを交換する」の手順1~3 (→ P.56)
- **3** ネジ(2ヶ所)を取り外し、拡張RAMモジュールスロットカバーを取り外します。 パソコン本体下面にある拡張 RAM モジュールスロットカバーを、内側にスライドして から取り外します。



#### **4** メモリを取り付けます。

メモリの欠けている部分と、コネクタの突起を合わせ、斜め上からしっかり差し込み、 パチンと音がするまで下に倒します。



**5** 拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り付け、ネジで固定します。 手順 3 で外したカバーを取り付けます。カバーのツメをパソコン本体のツメ穴に合わせてください。



**6** 内蔵バッテリパックを取り付けます。 「バッテリパックを交換する」の手順4(→P.56)

## **廖重要**

▶ メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」というメッセージや英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されないことがあります。その場合は電源を切り、メモリを取り付け直してください。

## ■ メモリを取り外す

- **1** パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します(→『取扱説明書』)。
- **2** 内蔵バッテリパックを取り外します。 「バッテリパックを交換する」の手順1~3(→P.56)
- **3** ネジ(2ヶ所) を取り外し、拡張RAMモジュールスロットカバーを取り外します。 パソコン本体下面にある拡張 RAM モジュールスロットカバーを、内側にスライドして から取り外します。



#### 4 メモリを取り外します。

メモリを押さえている両側のツメを左右に開き、スロットから取り外します。



**5** 拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り付け、ネジで固定します。 手順 3 で外したカバーを取り付けます。カバーのツメをパソコン本体のツメ穴に合わせてください。



6 内蔵バッテリパックを取り付けます。

「バッテリパックを交換する」の手順4(→P.56)

## POINT

▶ メモリを交換する場合は、手順4の後メモリを取り付けてください。 「メモリを取り付ける」の手順4(→P.73)

# 10 PC カードについて

## 取り扱い上の注意

## 



\*\* ● PCカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体に留った静電気により 破壊される場合があります。PC カードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静 電気を放電してください。

故障を防ぐため、PC カードをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 重い物を載せないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。
- 保管する場合は、必ず専用のケースに入れてください。

## POINT

- ▶ PCカードの種類によっては、2枚同時には使用できないものがあります。お使いになるPC カードのマニュアルで確認してください。
- ▶ 本パソコンでは LAN カードが使えない場合があります。また、モデム搭載モデルではモデ ムカードが使えない場合があります。
- ▶ 本パソコンでは、3.3Vまたは5Vを使用するPCカードのみサポートしています。12Vを使用 する PC カードはサポートしていません。

## PC カードをセットする

ここでは、PCカードのセットについて説明します。

## ∧注意

Lit Mi

● PC カードをセットするときは、PC カードスロットに指を入れないでください。 けがの原因となることがあります。

#### POINT\_

- ▶ PC カードによっては、お使いの OS に関わらず、セットするときに電源を切る必要のある ものがあります。お使いになる PC カードのマニュアルで確認してください。
- ▶ PC カードによっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いになる PC カードのマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバをインストールしてください。
- ▶ Windows 2000 の場合、OS の画面で表示される PC カードのスロット番号と、状態表示 LCD に表示される PC カードのスロット番号は異なります。
- **1** パソコン本体左側面の PC カードスロットに、PC カードをセットします。 PC カードの製品名を上にして PC カードスロットにしっかり差し込みます。



## **炒重要**

▶ PC カード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず押し込んでください。 PC カード取り出しボタンが飛び出した状態で PC カードをセットすると、ボタンが中に入らなくなります。また、ボタンが破損する原因となります。

#### POINT\_

- ▶ コード付きの PC カードをお使いの場合、PC カードとコードを接続しているコネクタ部分に物をのせたり、ぶつけたりしないでください。破損の原因となります。
- ▶ PCカードの種類によっては、PCカードスロットからPCカードが飛び出した状態でセット されるものがあります。PC カードの飛び出した部分をぶつけたりしないでください。破 損の原因となります。

## PC カードを取り出す

ここでは、各OSでのPCカードの取り出し方について説明します。

#### POINT

- ▶ コード付きのPCカードを取り出す場合、PCカードのコードを引っ張らないでください。破 損の原因となります。
- ▶ PCカードを取り出す場合は、次の手順で行ってください。手順どおり行わないと、故障の 原因となります。
- ▶ PCカードによっては、取り出すときに電源を切る必要のあるものがあります。PCカード のマニュアルで確認してください。
- ▶ 「xxxxxx」には、お使いの PC カードの名称が表示されます。

## ⚠注意



a a ● PC カードの使用終了直後は、PC カードが高温になっている場合があります。PC カードを取 り出すときは、手順 3 の後、しばらく待ってから取り出してください。火傷の原因となるこ とがあります。



● PC カードを取り出すときは、PC カードスロットに指などを入れないでください。けがの原因 となることがあります。

#### ■ Windows XP の場合

1 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

## POINT

- ▶ 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックして表示される 「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をクリックして PC カードを取 り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
- **2** 「XXXXXX を安全に取り外します」をクリックします。

#### POINT

- ▶「デバイス'汎用ボリューム'を今停止できません。後でデバイスの停止をもう一度実行し てください。」というメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックし、PC カードに アクセスしていないことを確認した後、もう一度手順1からやり直してください。
- 3 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたことを確認します。

**4** PC カード取り出しボタンを押します。

PC カード取り出しボタンを軽く1回押すと、ボタンが少し飛び出します。



PC カード取り出しボタン

**5** PC カードを取り出します。

飛び出した PC カード取り出しボタンを押し、PC カードを取り出します。



PC カード取り出しボタン

## **廖重要**

► PC カード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず押し込んでください。 PC カード取り出しボタンが飛び出した状態でお使いになると、ボタンが破損する原因となります。

## ■ Windows 2000 の場合

**1** タスクトレイの「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」アイコンをクリックします。

#### POINT\_

- ▶ タスクトレイの「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」アイコンをダブルクリックして表示される「ハードウェアの取り出し」ウィンドウで、「停止」をクリックして PC カードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
- **2** 「XXXXXX を停止します」をクリックします。

#### POINT

- ▶「デバイス'汎用ボリューム'を今停止できません。後でデバイスの停止をもう一度実行してください。」というメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックし、PC カードにアクセスしていないことを確認した後、もう一度手順1からやり直してください。
- **3** 「OK」をクリックします。

## **4** PC カードを取り出します。

Windows XP の場合の手順 4 ~ 5 を参照し ( $\rightarrow$  P.79)、PC カードを取り出します。

# 11 プリンタについて

## **廖重要**

- ▶ プリンタの接続にはプリンタケーブルが必要です。プリンタケーブルは、プリンタに添付されていないことがあります。
  - また、添付されているものも、コネクタの形状により接続できない場合もあります。そのような場合は、接続できるプリンタケーブルを別にお買い求めください。
- ▶ プリンタの接続方法は、プリンタによって異なります。プリンタのマニュアルをご覧ください。

## 接続について

#### ■ パラレルコネクタの場合

ポートリプリケータを取り付けてください。 「ハードウェア」 - 「ポートリプリケータを取り付ける」 ( $\rightarrow$  P.62)



## ■ USB コネクタの場合



## POINT

▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体背面右側の USB コネクタはお使いになれません。お使いになる場合は、パソコン本体背面左側、またはポートリプリケータの USB コネクタに接続してください。

# 12 外部ディスプレイについて

## 接続について

本パソコンは、プロジェクターや CRT ディスプレイなどの外部ディスプレイを接続することができます。

ここでは、パソコン本体背面の外部ディスプレイコネクタに、CRT ディスプレイを接続する場合について説明します。

## ⚠警告



● 外部ディスプレイの接続/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。 感電の原因となります。

## 



- ケーブル類の接続は、本書をよく読み、接続時に間違いがないようにしてください。 誤った接続状態で使用すると、パソコン本体および外部ディスプレイが故障する原因となる ことがあります。
- **1** パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します(→『取扱説明書』)。
- **2** パソコン本体背面の外部ディスプレイコネクタに、ディスプレイケーブルを接続します。

コネクタは正面から見ると台形になっています。

コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込み(1)、ディスプレイケーブルの左右のネジで固定します(2)。

#### 外部ディスプレイコネクタ



ディスプレイケーブル

## POINT

- 外部ディスプレイは、ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタに接続することもできます。
- ▶ パソコン本体とポートリプリケータでは、外部ディスプレイコネクタの向きが逆になっています。

- **3** CRT ディスプレイにディスプレイケーブルを接続します。 接続方法は、CRT ディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- 4 CRT ディスプレイの電源ケーブルを接続して、電源を入れます。
- 5 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、電源を入れます。

#### POINT\_

- ▶ 外部ディスプレイを接続後パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがあります。
  - ・パソコン本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイで同時に表示される
  - ・「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される この場合は、画面の指示に従って外部ディスプレイのドライバをインストールしてくだ さい。
- ▶ 外部ディスプレイなど磁界を発生する機器と FDD ユニットは離して使用してください。
- **6** 画面の表示を切り替えます。

【Fn】+【F10】キーを押すと、液晶ディスプレイ→外部ディスプレイ→同時表示→液晶ディスプレイ…の順で表示を切り替えることができます。また、OS の「画面のプロパティ」でも切り替えることができます。( $\rightarrow$ 『ソフトウェアガイド』の「機能」-「表示装置の切り替え」)。

# 13 ハードウェアのお手入れ

## パソコン本体のお手入れ

# ∧警告



- 威 電 感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、次の事項を必ず行ってください。
  - ・パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。
  - ・プリンタなど、周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。

パソコン本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、パソコン本体に水が入らないよう十分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

## 液晶ディスプレイのお手入れ

液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。

## 修重要

▶ 液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。 液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。

## キーボードのお手入れ

キーボードの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、キーボード内部に水が入らないよう十分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

また、キーボードのキーとキーの間のホコリなどを取る場合は、圧縮空気などを使ってゴミを吹き飛ばしてください。掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。

## マウスのお手入れ

## **廖重要**

▶ カスタムメイドの選択により USB マウス、USB マウス (光学式) を添付しております。 表面の汚れは、柔らかい布でから拭きします。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、マウス本体に水が入らないよう十分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

また、PS/2 マウスや USB マウスのボールがスムーズに回転しないときは、ボールを取り外してクリーニングします。ボールのクリーニング方法は、次のとおりです。なお、お使いのマウスにより形状が異なります。

#### **1** マウスの裏ブタを取り外します。

マウス底面にあるカバーを、矢印の方向に回して取り外します。



#### 2 ボールを取り出して、水洗いします。

マウスをひっくり返し、ボールを取り出します。その後、水洗いして十分に乾燥させます。



#### **3** マウス内部をクリーニングします。

マウス内部、ローラー、およびカバーを乾いた布でよく拭きます。



4 ボール、裏ブタを取り付けます。

## フロッピーディスクドライブのお手入れ

## **廖重要**

▶ カスタムメイドの選択により FDD ユニット (USB)、または内蔵 FDD ユニットを添付しています。

フロッピーディスクドライブは、長い間使用していると、ヘッド(データを読み書きする部品)が汚れてきます。ヘッドが汚れると、フロッピーディスクに記録したデータを正常に読み書きできなくなります。別売のクリーニングフロッピーを使用して、3ヶ月に1回程度の割合でクリーニングしてください。

#### ■ 用意するもの

商品名: クリーニングフロッピィマイクロ

商品番号:0212116

(富士通コワーコ株式会社 お問い合わせ:03-3342-5375)

## ■ お手入れのしかた

- **1** クリーニングフロッピーをセットします。
- **2** 「マイコンピュータ」のフロッピーディスクドライブにアクセスします。
- **3** メッセージが表示されたら「いいえ」をクリックします。
- **4** アクセスランプが消えているのを確認して、クリーニングフロッピーを取り出します。

# 第4章

# **BIOS**

BIOSセットアップというプログラムについて説明しています。また、本パソコンのデータを守るためにパスワードを設定する方法についても説明しています。なお、BIOSセットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

| 1 | BIOS セットアップとは      | 88  |
|---|--------------------|-----|
|   | BIOS セットアップの操作のしかた |     |
| 3 | メニュー詳細             | 93  |
| 4 | BIOS のパスワード機能を使う   | 101 |
| 5 | DIOC がキテオスメッカージー監  | 106 |

# 1 BIOS セットアップとは

BIOS セットアップとは、本パソコンの環境を設定するためのプログラムです。本パソコンご購入時は、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。通常の使用状態では、BIOS セットアップで環境を設定(変更)する必要はありません。

BIOS セットアップの設定は、次の場合などに行います。

- 特定の人だけが本パソコンを使用できるように、パスワード(暗証番号)を設定するとき
- 起動時の自己診断テスト (POST) で BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示されたとき

#### **廖重要**

▶ BIOS セットアップの設定項目の詳細については、BIOS セットアップ画面 ( $\rightarrow$  P.89) の「項目へルプ」をご覧ください。

#### POINT\_

- ▶ BIOS セットアップで設定した内容は、パソコン本体内部の CMOS RAM と呼ばれるメモリ に記憶されます。この CMOS RAM は、バックアップ用バッテリによって記憶した内容を 保存しています。BIOS セットアップを正しく設定しても、パソコン本体の起動時に「システム CMOS のチェックサムが正しくありません。標準設定値が設定されました。」というメッセージが表示される場合は、バックアップ用バッテリが消耗して、CMOS RAM に 設定内容が保存されていないことが考えられますので、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。
- ▶ 起動時の自己診断テスト中は不用意に電源を切らないでください。 本パソコンは、自己診断テスト中の異常終了の回数を数えており、3回続いた場合は4回 目の起動時に「前回の起動が正常に完了しませんでした。」というメッセージを表示します。
- ▶ 起動時の自己診断テスト (POST) 本パソコンの電源を入れたときや再起動したときに、ハードウェアの動作に異常がないか どうか、どのような周辺機器が接続されているかなどを自動的に調べます。これを「起動 時の自己診断テスト」(POST: Power On Self Test) といいます。

# 2 BIOS セットアップの操作のしかた

## BIOS セットアップを起動する

BIOS セットアップでは、すべての操作をキーボードで行います。

- 1 作業を終了してデータを保存します。
- 2 状態表示LCDのハードディスクアクセス表示が点灯していないことを確認し、 本パソコンを再起動します。
- **3** 「FUJITSU」のロゴマークが表示され、画面の下に [Esc] Diagnostic Screen, [F2] BIOS Setup, [F12] Boot Menu と表示されている間に、【F2】キーを押してください。

BIOS セットアップの操作のしかたが表示されます。

BIOS セットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。

メニューバー メニューの名称が表示されます。 PhoenixBIOSセットアップユーティリティ メイン 詳細 セキュリティ 起勤 情報 項目ヘルプ カーソル [**112**:34:56] システム日付こ 設定する項目に合わせます。 現在の時刻を、時:分:秒 で設定します。(24時間制) 項目ヘルプ 《Tab》キー、〈Enter〉キー で右の項目に移動します。 カーソルを合わせた項目の説明が表示 されます。 言語 (Language): [日本語 (JP)] 〈Shift-Tab〉キーで 左の項目に移動します。 設定フィールド 各メニューで設定する項目名と設定値 が表示されます。 F1 ヘルプ ↑↓ 項目選択 -/Space 値の変更 キー一覧 → メニュー選択 Enter ▶ サブメニュー選択 F10 保存して終了

設定時に使うキーの一覧です。

## POINT\_

- ▶ BIOS セットアップの画面ではなく OS が起動してしまった場合は、起動が完了するのを 待って、もう一度手順2からやり直してください。
- ▶ 手順3で【F12】キーを押すと、「起動メニュー」が表示され、起動するドライブを選択することができます。また、〈BIOS セットアップを起動〉を選択すると、BIOS セットアップの「メイン」メニューが表示されます。

# 起動メニュー 1. ・フロッピーディスクドライブ 2. ・ハードディスクドライブ 3. CD-ROMドライブ 〈810Sセットアップを起動〉

## 設定を変更する

ここでは一般的な操作方法を説明します。

**1** 【←】キーまたは【→】キーでカーソルを移動し、設定したいメニューを選びます。

選択したメニュー画面が表示されます。

- 2 【↓】キーまたは【↑】キーでカーソルを移動し、設定したい項目を選びます。
- **3** 【Space】キーまたは【一】キーを押して、選択している項目の設定値を変更します。

続けて他の設定項目を変更する場合は、手順1~3を繰り返してください。

**4** 設定を保存して終了します。

「BIOS」 - 「BIOS セットアップを終了する」 ( $\rightarrow$  P.92)

## **炒重要**

▶ BIOS セットアップは正確に設定してください。 設定を間違えると、本パソコンが起動できなくなったり、正常に動作しなくなることがあ ります。

このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本パソコンを起動し直してください。

## POINT\_

- ▶ 設定内容を変更前の値に戻す方法は、「BIOS」ー「終了メニュー」(→P.100)をご覧ください。
- ▶ 設定内容をご購入時の設定値に戻す方法は、「ご購入時の設定に戻す」(→『取扱説明書』)をご覧ください。
- ▶ 項目名に「▶」が付いている項目にはサブメニューがあります。 項目名にカーソルを移動して【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。元の メニュー画面に戻るときは【Esc】キーを押します。

# 各キーの役割

設定時に使用するキーの役割は、以下のとおりです。

| 【↑】 <i>キー、</i> 【↓】 <i>キー</i> | 設定する項目にカーソルを移動します。                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 【Fn】+【↑】キー                   | 複数ページにわたるメニュー画面で、前ページに移動します。                                                          |
| 【Fn】+【↓】キー                   | 複数ページにわたるメニュー画面で、次ページに移動します。                                                          |
| [Fn] + [←] ‡—                | メニュー内の最初の項目にカーソルを移動します。                                                               |
| 【Fn】+【→】 キー                  | メニュー内の最後の項目にカーソルを移動します。                                                               |
| 【F5】キー、【一】キー                 | 各項目の設定を1つ前の設定値に変更します。                                                                 |
| [F6] +-、[Space] +-           | 各項目の設定を次の設定値に変更します。                                                                   |
| 【←】 キー、 【→】 キー               | メニューを切り替えます。                                                                          |
| 【Enter】キー                    | ▶印が付いた項目のサブメニュー画面を表示します。また、<br>「終了」メニューなどでは、各項目の処理を行います。<br>設定する項目で押すと、設定値が一覧で表示されます。 |
| 【F9】キー                       | 標準設定値を読み込みます。                                                                         |
| 【F10】キー                      | 現在の設定値を保存して、BIOSセットアップを終了します。                                                         |
| [Esc] キー、<br>[Alt] + [X] キー  | 「終了」メニューを表示します。また、サブメニュー画面でこれらのキーを押すと、1つ上のメニュー画面に戻ります。                                |
| 【F1】キー、<br>【Alt】+【H】キー       | 一般ヘルプ画面を表示します。同じキーを再度押すか、<br>【Esc】キーを押せば閉じます。                                         |

## POINT

▶ ここでいう【一】キーは□のことです。

## BIOS セットアップを終了する

変更した設定を有効にするためには、設定内容を CMOS RAM に保存しておく必要があります。以下の操作を行い、設定内容を保存してから BIOS セットアップを終了してください。

**1** 【Esc】キーを押します。

「終了」メニューが表示されます。

**2** 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「変更を保存して終了する」を選択し、 【Enter】キーを押します。

次のメッセージが表示されます。

セットアップ確認 変更した内容を保存して終了しますか? [**[はい**] [いいえ]

**3** 【←】キーまたは【→】キーで「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。 すべての設定値が保存された後、BIOS セットアップが終了し、本パソコンが再起動します。

## **POINT**

- ▶ サブメニューを表示している場合は、「終了」メニューが表示されるまで、【Esc】キーを2~3回押してください。
- ▶ 設定を変更しないで終了する場合は、「終了」メニューで「変更を保存せずに終了する」を 選択して終了してください(→P.100)。
- ▶ いったん設定内容を保存したあと、続けて他の項目を設定する場合は、「終了」メニューで「変更を保存する」を選択してください(→P.100)。
  - 1.「終了」メニューの「変更を保存する」を選択し、【Enter】キーを押します。 「変更した内容を保存しますか?」というメッセージが表示されます。
  - 2. 【←】キーまたは【→】キーで「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。

# 3 メニュー詳細

お使いの機種により表示されるメニューが異なります。機種固有のメニューについては、メ ニュー項目の後に製品名称を表記しています。

## メインメニュー

「メイン」メニューでは、日時の設定と、ドライブやメモリの機能などの設定を行います。

- □システム時刻
- □システム日付
- □プライマリマスター
- □セカンダリマスター

#### POINT\_

- ▶「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」(→P.100)を実行した直後は、「プライマリ マスター」、「セカンダリマスター」の項目の自動設定が行われていません。BIOS セット アップを再起動すると、各項目が自動設定されます。
- タイプ

## POINT\_

- ▶ 通常は「自動」に設定してください。
- ・CHS フォーマット
- シリンダ数
- ヘッド数
- セクタ数
- 最大容量
  - ・LBA フォーマット

#### POINT\_

- ▶ シリンダ数、ヘッド数、セクタ数、最大容量は、「タイプ」が「ハードディスク」の場合の み設定できます。
- ▶ シリンダ数、ヘッド数、セクタ数は正しく設定してください。間違って設定すると、正常 に動作しなくなります。
- ▶「タイプ」を「自動」に設定した場合は、シリンダ数、ヘッド数、セクタ数、最大容量は表 示されません。

- 合計セクタ
- 最大容量
- マルチセクタ転送
- LBA モード制御
- 転送モード
- Ultra DMA モード

#### □言語 (Language)

#### POINT\_

▶ 設定と同時に画面表示が切り替わり、次に設定を変更するまで同じ言語で表示されます。

## 詳細メニュー

「詳細」メニューでは、周辺機器の設定などを行います。

#### □ シリアル/パラレルポート設定

#### POINT

- ▶ I/O アドレス、割り込み番号、DMA チャネルは、複数のデバイスに同じ設定値を割り当てないように注意してください。同じ設定値を割り当てると、項目名の左に\*が表示されます。
- シリアルポート
  - ・1/0 アドレス
  - ・割り込み番号
- 赤外線通信ポート
  - ・モード
  - ・1/0 アドレス
  - 割り込み番号
  - · I/O アドレス
  - · DMA チャネル
- パラレルポート
  - ・モード
  - ・1/0 アドレス
  - ・割り込み番号
  - · DMA チャネル

## POINT

▶ 「DMA チャネル」は、「モード」の項目を「ECP」に設定しているときに表示されます。 通常「DMA チャネル」は「DMA 1」に設定してください。「DMA 3」は、標準設定値では 赤外線通信ポートの FIR 用に割り当てられています。

#### □キーボード/マウス設定

- 起動時の Numlock 設定
- ホットプラグ

## **POINT**

- ▶ PS/2 規格のマウスやキーボードのみ有効です。
- ▶ マウスやキーボードによっては、ホットプラグに対応していない場合があります。動作中 のパソコン本体にマウスやキーボードを接続しても認識されない場合は、一度取り外し、 しばらくしてからもう一度接続してください。それでも認識されない場合は、パソコン本 体の電源を切るか、パソコン本体をスタンバイにして接続してください。
- ▶ ホットプラグ機能を有効にした状態で、お使いのキーボードやマウスの動作に異常が見ら れる場合は、ホットプラグ機能を無効にしてください。
- ▶ 拡張キーボード/マウスコネクタに、「バーコードリーダ (FMV-BCR101)」、「バーコード タッチリーダ(FMV-BCR201)」、「磁気カードリーダ(FMV-MCR101)」などの入力装置 を接続する場合は、「使用しない」に設定してください。
- ▶「内蔵ポインティングデバイス」の項目を「手動」または「常に使用しない」に設定した場 合は、ホットプラグ機能は使用できません。
- 内蔵ポインティングデバイス

#### POINT

- ▶ Microsoft 社製の IntelliMouse<sup>®</sup> などのホイール機能付き PS/2 マウスは、設定が「自動」また は「常に使用しない」の場合のみ使用できます。
- レジューム時の初期化

#### □ディスプレイ設定

● ディスプレイ

## POINT\_

- ▶ 本パソコンの起動後は、キーボード操作や「画面のプロパティ」で画面表示を切り替える ことができます(→『ソフトウェアガイド』の「機能」ー「表示装置の切り替え」)。
- 全体表示

#### □その他の内蔵デバイス設定

- IDE コントローラ
- 内蔵モデム

## POINT

- ▶ お使いのモデルにより、本項目は表示されません。
- 内蔵 LAN デバイス
- 無線 LAN デバイス

## POINT

▶ お使いのモデルにより、本項目は表示されません。

#### □ CPU 設定

- SpeedStep(R) テクノロジ
  - ・バッテリ運用時
  - AC 運用時

#### **POINT**

▶ お使いのモデルにより、本項目は表示されません。

#### □ USB 設定

- レガシー USB サポート
  - ・SCSI サブクラスサポート

#### **POINT**

▶ SCSI サブクラスサポートを使用して、パソコンが起動しなくなった場合は、USB デバイス を取り外して再起動してください。

#### □各種設定

- 電源ボタン
- LAN によるウェイクアップ
- 音量設定

#### □イベントログ設定

- イベントログ領域の状態
- イベントログ内容の状態
- イベントログの表示

#### POINT\_

- ▶ イベントログメッセージで、「POST エラー: XXXXXXXX XXXXXXXX」というメッセージ が表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。それ以 外のメッセージは、本パソコンの使用には特に問題のないメッセージです。
- イベントログ
  - ・システム起動
- イベントログの消去
- イベントログのマーク

## セキュリティメニュー

「セキュリティ」メニューでは、本パソコンを特定の人だけが使用できるよう設定を行います。

- □管理者用パスワード
- □ユーザー用パスワード
- □管理者用パスワード設定

## POINT

- ▶ 次の項目は、管理者用パスワードが設定されている場合に設定できます。
  - ユーザー用パスワード設定
  - ・ユーザー用パスワード文字数

- ・起動時のパスワード
  - 自動ウェイクアップ時
- レジューム時のキーボードロック
- ・取外し可能なディスクからの起動
- ・BIOS フラッシュメモリへの書き込み
- ・スマートカードによるロック
- ・ハードディスクセキュリティ
- 所有者情報

#### □ユーザー用パスワード設定

#### POINT\_

▶ 管理者用パスワードとユーザー用パスワードの両方が設定されている状態で、ユーザー用 パスワードで BIOS セットアップに入ると、設定値がグレーで表示される項目があります。 グレー表示される項目は、ユーザー用パスワードでは変更できません。

#### □ユーザー用パスワード文字数

#### POINT

▶ 本項目はユーザー用パスワードでBIOSセットアップに入った場合のみ有効です。管理者用 のパスワードでBIOSセットアップに入った場合は、最低文字数より少ない文字をユーザー 用パスワードとして設定することができます。

#### □起動時のパスワード

- 自動ウェイクアップ時
- □ レジューム時のキーボードロック

## POINT

- ▶ USB 規格の周辺機器は「レジューム時のキーボードロック」によるセキュリティの対象外 になります。そのため、USB マウスなどの USB 機器はパスワードを入力しなくても使用 できます。
- □取外し可能なディスクからの起動
- □ BIOS フラッシュメモリへの書き込み
- □スマートカードによるロック

## **%重要**

- ▶ 本項目を「使用する」に設定すると、次の項目が設定できなくなります。
  - ・管理者用パスワード設定
  - ユーザー用パスワード設定
  - ユーザー用パスワード文字数

## POINT

▶ 本項目は、スマートカードホルダーをセットしている場合のみ表示されます。

#### □ハードディスクセキュリティ

## **廖重要**

- ▶ 本パソコンでセキュリティを設定したハードディスクは、他のパソコンに接続しても使用できません。他のパソコンに接続して使用する場合は、本パソコンで設定したハードディスクセキュリティのパスワードの設定が必要になります。
- プライマリマスター用パスワード
- セカンダリマスター用パスワード
- プライマリマスター用パスワード設定
- セカンダリマスター用パスワード設定
- 起動時のパスワード入力

#### POINT

▶ ハードディスクパスワード設定後、パスワード入力を求めるウィンドウを表示させたくない場合には、「使用しない」に設定してください。

#### □所有者情報

#### POINT

- ▶ 管理者用パスワードが設定されていない場合は、「所有者情報」の各項目は表示されますが、選択できません。
- 所有者情報
- 所有者情報設定
- 文字色
- 背景色

#### □ レジューム時のセキュリティボタン

## **POINT**

▶ 本項目は、セキュリティボタン搭載モデルで、セキュリティボタンのパスワードを設定している場合にお使いになれます。

## 起動メニュー

「起動」メニューでは、本パソコンの起動時の動作についての設定を行います。

#### □ 高速起動

#### □起動時の自己診断画面

#### □起動メニュー

## POINT

▶ 管理者用パスワードが設定されている場合に、設定できます。

#### □ネットワークサーバからの起動

#### □ 起動デバイスの優先順位

- フロッピーディスクドライブ
- ハードディスクドライブ
- CD-ROM ドライブ
- MBA v7.0.3 Slot 0160 (Pentium® M 搭載モデル)
- Broadcom MBA (Celeron® M 搭載モデル)

#### POINT

- ▶ 利用可能な起動デバイスが、起動時の検索順序の高い順に表示されます。ただし、「MBA v7.0.3 Slot 0160」(Pentium® M 搭載モデル)、または「Broadcom MBA」(Celeron® M 搭 載モデル)は、「ネットワークサーバからの起動」が「使用する」に設定されている場合に 表示されます。なお、「ネットワークサーバからの起動」を「使用する」に設定した場合、 「MBA v7.0.3 Slot 0160」(Pentium® M 搭載モデル)、または「Broadcom MBA」(Celeron® M 搭載モデル) の優先順位は、再起動後に設定可能となります。
- ▶ CDから起動するには起動可能なOSの入ったCDが必要となります。再起動前に本パソコン に CD をセットしてください。

## 情報メニュー

「情報」メニューには、BIOS セットアップやパソコン本体についての情報が表示されます。設 定を変更することはできません。

- □ BIOS 版数
- □ BIOS 日付
- □ BIOS 領域
- □ CPU タイプ
- □ CPU 速度
- □L1 キャッシュ
- □ L2 キャッシュ

#### □全メモリ容量

- メモリスロット1(標準メモリスロット)
- メモリスロット2(増設メモリスロット)

#### POINT\_

▶ メモリを取り付けていないときは、「未使用」と表示されます。

## 終了メニュー

「終了」メニューでは、設定値の保存や読み込み、BIOS セットアップの終了などを行います。

#### □変更を保存して終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存して BIOS セットアップを終了します。

#### □変更を保存せずに終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存しないで BIOS セットアップを終了します。

#### □ 標準設定値を読み込む

すべての項目を標準設定値にします。

#### □変更前の値を読み込む

すべての項目について、CMOS RAM から変更前の値を読み込み、変更を取り消します。

#### □変更を保存する

変更した内容を CMOS RAM に保存します。

# 4 BIOS のパスワード機能を使う

ここでは、本パソコンのデータを守るためのパスワード機能について説明します。

本パソコンは、他人による不正使用を防止するために、パスワードを設定することができます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人以外は本パソコンを使用できなくなります。

## パスワードの種類

設定できるパスワードは次のとおりです。

- 管理者用パスワード 本パソコンをご購入になった方などが使用するパスワードです。パスワード機能を使用するときは必ず設定してください。
- ユーザー用パスワード 「管理者」以外で本パソコンをお使いになる方が使用するパスワードです。「管理者用パス ワード」を設定した場合のみ設定できます。
- ハードディスク用パスワード 本パソコンのハードディスクを他のユーザーや他のパソコンで使用できないようにするためのパスワードです。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定できます。

## パスワードを設定する

パスワードの設定は、BIOS セットアップで行います。パスワードの設定方法は、次のとおりです。

## ■ 管理者用パスワード/ユーザー用パスワードを設定する

- **1** BIOS セットアップを起動します。 「BIOS」 - 「BIOS セットアップを起動する」(→ P.89)
- **2** セキュリティメニュー(→ P.96)で「管理者用パスワード設定」、または「ユーザー用パスワード設定」を選択して【Enter】キーを押します。 パスワード入力用のウィンドウが表示されます。
- 3 8 桁までのパスワードを入力します。

入力できる文字種はアルファベットと数字です。 入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。 また、ユーザー用のパスワードの最低文字数は、「ユーザー用パスワード文字数」(→P.97)で設定することができます。

- **4** パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求められます。
- **5** 手順3で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。「セットアップ通知」と書かれたウィンドウが表示されます。
- **6** 【Enter】キーを押して、設定を終了します。 再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。 パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

## ■ ハードディスク用パスワードを設定する

- **1** BIOS セットアップを起動します。
  「BIOS」 「BIOS セットアップを起動する」(→ P.89)
- **2** セキュリティメニュー (→ P.96) で「ハードディスクセキュリティ」→「プライマリマスター用パスワード設定」を選択して【Enter】キーを押します。 パスワード入力用のウィンドウが表示されます。
- 3 8 桁までのパスワードを入力します。 入力できる文字種はアルファベットと数字です。 入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。
- **4** パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求められます。
- **5** 手順3で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。「セットアップ通知」と書かれたウィンドウが表示されます。
- **6** 【Enter】キーを押して、設定を終了します。 再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。 パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

## ■ パスワード設定後のパソコンの起動

パスワードを設定すると、設定状態によって次の場合にパスワードの入力が必要になります。

- BIOS セットアップを起動するとき
- パソコンを起動するとき、休止状態からレジュームするとき
- スタンバイからレジュームするとき

# ■ BIOS セットアップやパソコンの起動時、休止状態からのレジューム時のパスワード入力

パスワードの入力を求めるウィンドウが表示されたら、パスワードを入力し、【Enter】キーを押してください。

## POINT\_

▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、本パソコンの電源をいったん切ってから再び電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。

#### ■ レジューム時のパスワード入力

パスワードを入力する画面は表示されず、状態表示 LCD に Caps Lock 表示と Scroll Lock 表示 が交互に点滅します。この状態では、フラットポイント(マウス)とパスワードを入力する以外のキーボード操作ができません。これらを使えるようにするには、本パソコンの起動時に入力したパスワードと同じパスワードを入力してください(【Enter】キーは不要です)。 ただし、USB マウスなどの USB 機器は、セキュリティの対象外になります。

#### POINT\_

- 正しいパスワードを入力しない限り、キーボードやフラットポイント(マウス)は使用できません。
- ▶ Windows XP/2000 の「電源オプションのプロパティ」で、スタンバイや休止状態からの回 復時にパスワードを入力するように設定した場合は、スタンバイから回復するときに引き 続き Windows のパスワードの入力も必要です。

## ■ ハードディスク用のパスワード

ハードディスク用のパスワードを設定すると、パソコンを起動するときにパスワードの入力が必要になります。

## POINT\_

- ▶ ハードディスクパスワード設定後、パスワード入力を求めるウィンドウを表示させたくない場合には、起動時のパスワード入力を「使用しない」に設定してください。
- ハードディスクセキュリティ (→ P.98) でパスワードを設定したハードディスクは、他のパソコンに接続しても使用できません。他のパソコンに接続して使用する場合は、本パソコンで設定したハードディスクセキュリティのパスワードが必要になります。パスワードを忘れるとそのハードディスクは使用できなくなるので、ご注意ください。
- 設定状態によっては、管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用パスワードの入力が必要になります。

ただし、管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用パスワードが同じ場合は、パスワードの入力は1回になります。

## パスワードを忘れてしまったら

管理者用、またはハードディスク用パスワードを忘れるとパスワード機能を解除できなくなり、修理が必要になります。設定したパスワードを忘れないように何かに書き留め、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。なお、管理者用、またはハーディスク用パスワードを忘れてしまった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。 保証期間にかかわらず修理は有償となります。

## パスワードを変更/削除する

#### ■ パスワードを変更する

設定したパスワードを変更するときは、次の操作を行ってください。

- **1** BIOS セットアップを起動します。
  「BIOS! 「BIOS セットアップを起動する」(→ P.89)
- **2** セキュリティメニューで設定したいパスワードを選択して【Enter】キーを押します。
  - ・管理者用パスワード設定
  - ユーザー用パスワード設定
  - ・ハードディスクセキュリティ
    - プライマリマスター用パスワード設定
    - セカンダリマスター用パスワード設定
- **3** 設定してあるパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを入力して下さい。」にカーソルが移ります。
- 4 8 桁までの新しく設定したいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求められます。
- **5** 手順 4 で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。「変更が保存されました。」というウィンドウが表示されます。
- **6** 【Enter】キーを押して、設定を終了します。 再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順4からやり直してください。 パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

## POINT

▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、本パソコンの電源をいったん切ってから再び電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。

## ■ パスワードを削除する

設定したパスワードを削除するときは、「パスワードを変更する」の手順  $4\sim5$  で何も入力せずに、【Enter】キーを押してください。

## **POINT**

▶ ユーザーがユーザー用パスワードを削除できるのは、ユーザー用パスワード文字数設定が 0のときだけです。0以外のときは、パスワード文字数不足のメッセージが表示されます。

# 5 BIOS が表示するメッセージ一覧

## メッセージが表示されたときは

エラーメッセージが表示された場合は、次の手順に従って処置をしてください。

#### **1** BIOS セットアップを再実行します。

BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、BIOS セットアップの、各項目を正しい値に設定してください。

それでもメッセージが表示される場合には、BIOS セットアップの設定値をご購入時の 設定に戻して起動し直してください (→『取扱説明書』)。

#### 2 周辺機器を取り外します。

周辺機器を取り付けている場合には、すべての周辺機器を取り外し、パソコン本体をご 購入時の状態にして動作を確認してください。

それでも同じメッセージが表示される場合には、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

#### 3 取り外した周辺機器を、1つずつ取り付けます。

取り外した周辺機器を1つずつ取り付けて起動し直し、動作を確認してください。 また、割り込み番号(IRQ)を使用する周辺機器を取り付けたときは、割り込み番号が 正しく割り当てられるように、設定を確認してください。このとき、各周辺機器のマニュアルや、ユーティリティソフトがある場合にはそれらのマニュアルも、あわせてご 覧ください。

上記の処理を実行しても、まだ同じメッセージが表示される場合は、本パソコンが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

## メッセージ一覧

本パソコンは、自動的に故障を検出します。故障の検出は、通常 POST ( $\rightarrow$  P.88) 時に行われます。本パソコンが表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。

お使いの機種により表示されるメッセージが異なります。機種固有のメッセージについては、 メッセージ項目の後に製品名称を表記しています。

#### POINT

▶ メッセージ中の「n」、「x」、「z」には数字が表示されます。

#### ■ 正常時のメッセージ

• [Esc] Diagnostic Screen, [F2] BIOS Setup, [F12] Boot Menu

起動時の「FUJITSU」のロゴマークが表示されているとき、画面の下に表示されます。このメッセージが表示されている間に【Esc】キーを押すと起動時の自己診断画面が表示され、 【F2】キーを押すと BIOS セットアップが起動します。また、【F12】キーを押すと「起動メニュー」画面( $\rightarrow$  P.89)が表示されます。

- ◆ < F12 > キー: 起動メニュー/ < F2 > キー: BIOS セットアップ
   起動時の自己診断画面の下に表示されます。このメッセージが表示されている間に【F12】 キーを押すと「起動メニュー」画面(→ P.89)が表示され、【F2】キーを押すと BIOS セットアップが起動します。
- Please Wait... お待ちください ...BIOS セットアップの起動中に表示されます。
- nnnM システムメモリテスト完了。 システムメモリのテストが、正常に完了したことを表示しています。
- nnnK メモリキャッシュテスト完了。 キャッシュメモリのテストが、正常に完了したことを示しています。
- ▼ウスが初期化されました。マウス機能が初期化され、フラットポイントが使えるようになったことを示しています。

## POINT\_

▶ 正常時のメッセージを表示させる場合は、「FUJITSU」のロゴマークが表示されているときに、【Esc】キーを押します。また、常に表示させる場合は、「起動」メニューの「起動時の自己診断画面」( $\rightarrow$ P.98)の項目を「使用する」に設定してください。

#### ■ エラーメッセージ

● システムメモリエラー。オフセットアドレス:xxxx

#### 誤りビット: ZZZZ ZZZZ

システムメモリのテスト中に、アドレス xxxx でエラーが発見されたことを示しています。 メモリを増設しているときは、メモリを取り外して、もう一度電源を入れ直してください。 メモリを取り外しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● 拡張メモリエラー。オフセットアドレス:xxxx

#### 誤りビット: zzzz zzzz

拡張メモリのテスト中に、アドレス xxxx でエラーが発見されたことを示しています。 メモリを増設しているときは、メモリが正しく取り付けられているか、または弊社純正品かを確認してください。

それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● メモリキャッシュのエラーです。-- キャッシュは使用できません。

キャッシュメモリのテスト中に、エラーが発見されたことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

◆ キーボードコントローラのエラーです。

キーボードコントローラのテストで、エラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

◆ キーボードエラーです。

キーボードテストで、エラーが発生したことを示しています。

テンキーボードや外付けキーボードを接続しているときは、正しく接続されているかを確認し、もう一度電源を入れ直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

◆ キーボード接続エラーです。

キーボードテストで、接続エラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● フロッピーディスク A のエラーです。

フロッピーディスクドライブのテストで、エラーが発生したことを示しています。 もう一度電源を入れ直してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるとき は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● ディスクエラーです。: ハードディスク n

ハードディスクドライブの設定に誤りがあることを示しています。

BIOS セットアップを起動し、「メイン」メニューの「プライマリマスター」の各項目が正しく設定されているか、確認してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

システムタイマーのエラーです。

システムタイマーのテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

リアルタイムクロックのエラーです。

リアルタイムクロックのテストで、エラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談セン ター」、またはご購入元にご連絡ください。

● システム CMOS のチェックサムが正しくありません。- 標準設定値が設定されました。 CMOS RAM のテストでエラーが発見されたため、いったん標準設定値が設定されたことを 示しています。

【F2】キーを押して BIOS セットアップを起動し、標準設定値を読み込んだあと、設定を保 存して起動し直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハード ウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● 前回の起動が正常に完了しませんでした。- 標準設定値が設定されました。

前回の起動時に正しく起動されなかったため、一部の設定項目が標準設定値で設定された ことを示しています。

起動途中に電源を切ってしまったり、または BIOS セットアップで誤った値を設定して起動 できなかったとき、3回以上同じ操作で起動し直したときに表示されます。そのまま起動す る場合は【F1】キーを押してください。BIOS セットアップを起動して設定を確認する場合 は【F2】キーを押してください。

- < F1 >キーを押すと継続、< F2 >キーを押すと BIOS セットアップを起動します。 起動時の自己診断テストでエラーが発生したとき、OS を起動する前に本メッセージが表示 されます。【F1】キーを押すと発生しているエラーを無視して OS の起動を開始し、【F2】 キーを押すと BIOS セットアップを起動して設定を変更することができます。
- 日付と時刻の設定を確認してください。 日付と時刻の設定値が正しくありません。 設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。
- NVRAM データが正しくありません。 NVRAM データのテストでエラーが発見されたことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- セキュリティボタン異常

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談セン ター」、またはご購入元にご連絡ください。

- サーマルセンサエラー。システムの電源が切れます。 冷却用ファンのテストでエラーが発生したことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- ファンエラー。システムの電源が切れます。 冷却用ファンのテストでエラーが発生したことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- 前回の起動中にサーマルセンサエラーが発生しました。 前回の起動時にサーマルセンサエラーが発生したことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- 前回の起動中にファンエラーが発生しました。 前回の起動時にファンエラーが発生したことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

#### Invalid system disk

Replace the disk, and then press any key

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

#### Non-System disk or disk error

Replace and press any key when ready

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

#### Operating system not found

OS が見つからなかったことを示しています。

BIOS セットアップの「起動」メニューの設定が正しいか、指定したドライブに OS が正し くインストールされているかを確認してください。

#### PXE-E61:Media test failure, Check cable

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LAN ケーブルが正しく接続されていません。LAN ケーブルを正しく接続してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

#### PXE-E53:No boot filename received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーから、起動時に必要な IP アドレスまたは boot filename を取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

#### • PXE-E78:Could not locate boot server

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがないか、正しく動作していません。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

#### PXE-E89:Could not download boot image

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

#### • PXE-E32:TFTP open timeout

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

## POINT

▶ 本書に記述されていないシステムエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

第 5 章 技術情報

本パソコンの仕様などを記載しています。

| 1 | 仕様一覧          | 112 |
|---|---------------|-----|
| 2 | コネクタのピン配列と信号名 | 115 |

# 1 仕様一覧

# 本体仕様

| 製品名称                        |                            | FMV-820MG                                                      |                                           |  |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| CPU                         | 注 1                        | インテル <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> M                       | インテル®Celeron®M                            |  |
|                             |                            | プロセッサ 1.50GHz                                                  | プロセッサ 1.20GHz                             |  |
| キャッシュメモリ                    |                            | 1 次 64KB + 2 次 1024KB (CPU 内蔵)                                 |                                           |  |
| チッ                          | プセット                       | インテル®855GME チップセット                                             | インテル®852GM チップセット                         |  |
| シス                          | テムバスクロック                   |                                                                | MHz                                       |  |
| メイ                          | ンメモリ                       |                                                                | 標準 256MB <sup>注 2</sup> (PC2100 DDR SDRAM |  |
|                             |                            | SDRAM DIMM) ECC なし最大 2GB <sup>注 3</sup>                        |                                           |  |
| 拡張                          | メモリスロット                    |                                                                | ュット× 1) 注 4                               |  |
|                             | グラフィックアクセラレータ              |                                                                | ットに内蔵                                     |  |
| 表                           | ビデオメモリ                     |                                                                | /メモリと共用) <sup>注 5</sup>                   |  |
| 示                           | 液晶ディスプレイ <sup>注6</sup>     | 13.3 型 TFT カラー                                                 |                                           |  |
| 機                           | 解像度/発色数                    | 液晶ディスプレイ表示: 1024                                               |                                           |  |
| 能                           |                            |                                                                | 00 × 1200 ドット/最大 1677 万色                  |  |
| nc.                         |                            | 液晶ディスプレイと外部を                                                   |                                           |  |
|                             |                            | 1024 × 768 ドッ                                                  |                                           |  |
| フロ                          | ッピーディスクドライブ <sup>注8</sup>  | FDD ユニット (USB) または内                                            |                                           |  |
|                             |                            | (3.5 インチ× 1、3 モード対応) <sup>注 9</sup>                            |                                           |  |
|                             | ·ドディスクドライブ <sup>注 10</sup> | 20GB(Ultra ATA100) <sup>注 11</sup>                             |                                           |  |
| CD/DVD ドライブ <sup>注 12</sup> |                            | CD-ROM ドライブユニット <sup>注 13</sup>                                |                                           |  |
| オー                          | オーディオコントローラ                | チップセット内蔵+ AC97 コーデック                                           |                                           |  |
| ディ                          | PCM 録音再生機能                 | サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット ステレオ、同時録音再生対応                        |                                           |  |
| イオ機                         | MIDI 再生機能                  | OS 標準機能にてサポート                                                  |                                           |  |
| 能                           | スピーカー                      | ステレオスピーカー内蔵                                                    |                                           |  |
|                             | ボード                        | OADG 配列準拠 86 キー (Windows キー、アプリケーションキー付)                       |                                           |  |
| ポイ                          | ンティングデバイス <sup>注 14</sup>  | フラットポイント、                                                      | スクロールボタン                                  |  |
|                             | モデム <sup>注 12</sup>        | データ:最大 56kbps (V.92 準持                                         | 処) <sup>注 15</sup> / FAX:最大 14.4kbps      |  |
| 通                           | LAN                        | 1000BASE-T / 100BASE-TX /                                      | 100D 4 CE TW / 10D 4 CE T 3/4: Hill       |  |
| 信機                          |                            | 10BASE-T 準拠 <sup>注 16</sup>                                    | 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠                  |  |
| 能                           | ワイヤレス LAN <sup>注 12</sup>  | IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.                                      | 11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、                   |  |
|                             |                            | IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠(Wi-Fi 準拠) <sup>注 17 注 18</sup> |                                           |  |
| セキ                          | セキュリティボタン <sup>注 19</sup>  | 数字ボタン× 4 + Enter ボタン                                           |                                           |  |
| ュリテ・                        | スマートカード <sup>注 12</sup>    | スマートカード+ PC カード型スマートカードホルダー                                    |                                           |  |
| イ 機能                        | 盗難防止用ロック                   | あり                                                             |                                           |  |

|                |                                       | 製品名称                          | FMV-8                                                                                                    | 320MG                            |  |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| PC カード         |                                       | PC カード                        | PC Card Standard 準拠 Type I/II × 1 スロット(Card Bus 対応)                                                      |                                  |  |
|                |                                       | 外部ディスプレイ                      | アナログ RGB ミニ                                                                                              | D-SUB 15 ピン× 1                   |  |
|                |                                       | USB 注 20                      | USB 2.0                                                                                                  | 準拠×3                             |  |
|                |                                       | モデム <sup>注 14</sup>           | RJ-11                                                                                                    | 1 × 1                            |  |
|                |                                       | LAN                           | RJ-4:                                                                                                    | 5 × 1                            |  |
|                | -4                                    | 赤外線                           | IrDA1.1 準拠(貞                                                                                             | 是大 4Mbps)× 1                     |  |
| イ              | 本                                     | オーディオ                         | マイク: φ3.5m                                                                                               | ım ミニジャック                        |  |
| ン              | 体                                     |                               | (入力:100mV以下、入力インピーダン                                                                                     | ス (AC) 10kΩ以上 (DC) 2kΩ以上)、       |  |
| タ              |                                       |                               | ヘッドホン: φ3.5mm >                                                                                          | ステレオ・ミニジャック                      |  |
| 7              |                                       |                               | (出力:1mW以上、負荷                                                                                             | <b>帯インピーダンス 32 Ω</b> )           |  |
| ーフ             |                                       | ポートリプリケータ                     | 専用コネクタ 100 ピン× 1                                                                                         |                                  |  |
| ェ              |                                       | 状態表示                          | モノクロ液晶、                                                                                                  | アイコン表示                           |  |
| 1              |                                       | モバイルマルチベイ                     | × 1(専用                                                                                                   | コネクタ)                            |  |
| ース             | 注 8                                   | 外部ディスプレイ                      | アナログ RGB ミニ                                                                                              | D-SUB 15 ピン× 1                   |  |
|                | ポー                                    | シリアル                          | 非同期 RS-232C 準拠 D-SUE                                                                                     | 39 ピン(16550A 互換)× 1              |  |
|                | トリ                                    | パラレル                          | セントロニクス準拠 ECI                                                                                            | P対応 D-SUB25 ピン× 1                |  |
|                | プリ                                    | キーボード/マウス                     | PS/2 準拠 Mini-                                                                                            | -DIN 6 ピン× 1                     |  |
|                | ケー                                    | USB <sup>注 20</sup>           | USB2.0 準拠 × 2                                                                                            |                                  |  |
|                | タ                                     | LAN                           | RJ-45 × 1                                                                                                |                                  |  |
| 電源供 ACアダプタ     |                                       | AC アダプタ                       | 入力 AC100 ~ 240V、出力 DC16V(3.75A)                                                                          |                                  |  |
| 給フ             | 式                                     | バッテリ                          | 内蔵バッテリパック:リチウムイオン10.8V / 4400mAh                                                                         |                                  |  |
|                |                                       |                               | 増設バッテリパック (別売): リチウムイオン 10.8V / 3400mAh                                                                  |                                  |  |
| バッ             | ッテリ                                   | 隊働時間                          | 約 4.6 時間(内蔵バッテリ)                                                                                         | 約 4.2 時間(内蔵バッテリ)                 |  |
| (JE            | ITA 測                                 | 定法 1.0) <sup>注 21</sup>       | 約8.4時間(内蔵バッテリ+                                                                                           | 約 7.7 時間(内蔵バッテリ+                 |  |
|                |                                       |                               | 増設バッテリ)                                                                                                  | 増設バッテリ)                          |  |
| バッ             | ッテリ:                                  | 充電時間 <sup>注 22</sup>          | 約4時間(内                                                                                                   | 約4時間(内蔵バッテリ)                     |  |
|                |                                       |                               | 約 6.5 時間(内蔵バッ                                                                                            | テリ+増設バッテリ)                       |  |
|                | 量電力                                   |                               | 約 20W/ 約 65W                                                                                             | 約 20W/ 約 59W                     |  |
| _              |                                       | に基づく<br>一消費効率 <sup>注 24</sup> | S 区分 0.00020                                                                                             | S 区分 0.00025                     |  |
|                | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 113,927,93 1                  | W293.0 × D236.5 × H29.6 ∼                                                                                | 31.0mm (突起部含まず) <sup>注 25</sup>  |  |
| 質量             |                                       |                               |                                                                                                          | -ベイ用カバー搭載時) <sup>注 26</sup>      |  |
|                | 虚度条件                                  | 件                             | -                                                                                                        | 温度 5 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、 |  |
| IME IME /X/N/I |                                       | ,                             | 温度 — 10 ~ 60 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時)                                                                    |                                  |  |
|                |                                       |                               |                                                                                                          | 作時とも結露しないこと)                     |  |
| プレインストール OS    |                                       | ストール OS                       | Windows XP Professional モデル:                                                                             |                                  |  |
|                |                                       |                               | Windows XP Professional 注 27 (DirectX 9.0b 対応)、                                                          |                                  |  |
|                |                                       |                               | Windows XP Professional — (DirectA 9.00 対応)、 Windows XP Home Edition モデル:                                |                                  |  |
|                |                                       |                               |                                                                                                          |                                  |  |
|                |                                       |                               | Windows XP Home Edition <sup>注 27</sup> (DirectX 9.0b 対応)、Windows 2000 ダウングレードモデル/ Windows 2000 DSP モデル: |                                  |  |
|                |                                       |                               | Windows 2000 DSF モノルン Windows 2000 DSF モノルン Windows 2000 Professional 注 28 (DirectX 9.0b 対応)             |                                  |  |
|                |                                       |                               | windows 2000 Floressiona                                                                                 | 1 (DIECLA 3.00 A) //L)           |  |

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

#### 注について

注1: アプリケーションによっては CPU 名表記が異なる場合があります。

注2: カスタムメイドの選択によっては、384MB、512MB、または 1GB の場合もあります。

注 3 : 2GB のメモリ容量にするには、搭載済のメモリをすべて取り外し、拡張 RAM モジュール -1GB を 2 枚取り付ける必要があります。

注4: カスタムメイドの選択によっては、空きスロットがない場合もあります。

注 5 : Intel<sup>®</sup> Dynamic Video Memory Technology(DVMT)により、パソコンの動作状態によって VRAM 容量が変化します。 最大 32MB(メインメモリ 128MB)/最大 64MB(メインメモリ 256MB 以上)

- 注6: 以下は液晶ディスプレイの特性です。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
  - ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯する ドットが存在する場合があります。
  - ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
  - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、 省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
  - ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。
- 注7: グラフィックアクセラレータが出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。
- 注8: カスタムメイドの選択によっては添付されていません。
- 注9: ・フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)によっては、データを読み書きできない場合があります。対応メディアは、2HD(1.44MB,1.2MB)と 2DD(720KB)です。
  - ・Windows XP では、1.44MB 以外のフォーマットはできません。
- 注 10: 容量は、1MB = 1000<sup>2</sup>byte、1GB = 1000<sup>3</sup>byte 換算値です。
- 注 11: カスタムメイドの選択によっては、30GB、40GB、または 60GB の場合もあります。
- 注 12: カスタムメイドの選択によっては搭載されていません。
- 注 13: カスタムメイドの選択によって、以下のいずれかのドライブが搭載されている場合もあります。なお、各数値は仕様上 の最大値であり、使用メディアや動作環境によって異なる場合があります。

| CD-ROM ドライブ         | CD-ROM 読出:最大 24 倍速                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CD-R/RW ドライブ        | CD-ROM 読出:最大 24 倍速、CD-R 書込:最大 24 倍速、<br>CD-RW 書込/書換:最大 10 倍速                                                                                       |
| DVD-ROM&CD-R/RWドライブ | CD-ROM 読出:最大 24 倍速、CD-R 書込:最大 24 倍速、<br>CD-RW 書込/書換:最大 10 倍速、DVD-ROM 読出:最大 8 倍速                                                                    |
| DVD マルチドライブ         | CD-ROM 読出:最大 24 倍速、CD-R 書込:最大 16 倍速、<br>CD-RW 書込/書換:最大 8 倍速、DVD-ROM 読出:最大 8 倍速、<br>DVD-RAM:書込/書換:最大 2 倍速、DVD-R 書込:最大 2 倍速、<br>DVD-RW 書込/書換:最大 1 倍速 |

- 注 14: カスタムメイドの選択によって、USB マウス、USB マウス(光学式)のいずれかが添付されていることがあります。
- 注 15: 56000bps は V.92 の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線の状況により変化します。V.92 の 33600bps を超える通信速度は受信時のみで、送信時は 33600bps が最高速度となります。また、日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格での通信が行えない場合があります。
- 注 16: ・1000Mbps は 1000BASE-T の理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
  - ・1000Mbps の通信を行うためには、1000BASE-T に対応した HUB が必要となります。また、LAN ケーブルには、1000BASE-T に対応したエンハンスドカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上の LAN ケーブルを使用してください。
  - ・1000Mbps のネットワーク速度しかサポートしていない HUB では、Wakeup on LAN 機能はご使用になれません。
- 注 17: Pentium® M 搭載モデルでワイヤレス LAN (IEEE 802.11g 準拠) 搭載時のみ、「インテル® Centrino<sup>TM</sup> モパイル・テクノロジ搭載 PC」となります。
- 注 18: Wi-Fi 準拠とは、ワイヤレス LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注 19: 添付の「ワンタッチボタン設定」をインストールすると、OS の動作中はアプリケーション起動用のワンタッチボタンとして使用できます。
- 注 20: ・ すべての USB 規格対応の周辺機器について、動作保証するものではありません。
  - ・外部から電源を取らない USB 機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1 ポートにつき 500mA です。詳しくは USB 機器のマニュアルをご覧ください。
- 注 21: 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- 注 22: 電源 OFF またはスタンバイ時。装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。
- 注 23: ・動作時の最小消費電力(Windows 起動直後の消費電力)/最大消費電力です。 また AC アダプタ運用時の消費電力です。
  - ・電源 OFF 時の消費電力は約 1W 以下(満充電時)です。
  - なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 24: スタンバイ時(充電なし。AC アダプタを含む)。なお、エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注 25: ワイヤレス LAN 搭載モデルは、W293.0 × D236.5 × H30.5 ~ 31.2mm (突起部含まず)です。
- 注 26: ワイヤレス LAN 搭載モデルは、約 1.63kg です。
- 注 27: 出荷時は、Service Pack1a が適用されています。
- 注 28: Service Pack4 が適用されています。

# 2 コネクタのピン配列と信号名

## ■ パラレルコネクタ (D-SUB25 ピン、メス)



| ピン番号    | 信号名     | 方向  | 説明     |
|---------|---------|-----|--------|
| 1       | *STROBE | 入出力 | ストローブ  |
| 2       | DATA 0  | 入出力 | データ 0  |
| 3       | DATA 1  | 入出力 | データ 1  |
| 4       | DATA 2  | 入出力 | データ 2  |
| 5       | DATA 3  | 入出力 | データ 3  |
| 6       | DATA 4  | 入出力 | データ 4  |
| 7       | DATA 5  | 入出力 | データ 5  |
| 8       | DATA 6  | 入出力 | データ 6  |
| 9       | DATA 7  | 入出力 | データ 7  |
| 10      | *ACK    | 入力  | アクノリッジ |
| 11      | BUSY    | 入力  | ビジー    |
| 12      | PE      | 入力  | 用紙切れ   |
| 13      | SELECT  | 入力  | セレクト   |
| 14      | *AUTOFD | 出力  | 自動送り   |
| 15      | *ERROR  | 入力  | エラー    |
| 16      | *INIT   | 出力  | 初期化    |
| 17      | SLCTIN  | 出力  | 選択     |
| 18 ∼ 25 | GND     | _   | グランド   |

## ■ シリアルコネクタ (D-SUB9 ピン、オス)



| ピン番号 | 信号名 | 方向 | 説明        |
|------|-----|----|-----------|
| 1    | CD  | 入力 | キャリア検出    |
| 2    | RD  | 入力 | 受信データ     |
| 3    | TD  | 出力 | 送信データ     |
| 4    | DTR | 出力 | データ端末レディ  |
| 5    | GND | _  | グランド      |
| 6    | DSR | 入力 | データセットレディ |
| 7    | RTS | 出力 | 送信要求      |
| 8    | CTS | 入力 | 送信可       |
| 9    | RI  | 入力 | リングインジケート |

## ■ 外部ディスプレイコネクタ(ミニ D-SUB15 ピン、メス)



| ピン番号  | 信号名   | 方向  | 説明          |
|-------|-------|-----|-------------|
| 1     | RED   | 出力  | 赤出力         |
| 2     | GREEN | 出力  | 緑出力         |
| 3     | BLUE  | 出力  | 青出力         |
| 4     | NC    | _   | 未接続         |
| 5 ~ 8 | GND   | _   | グランド        |
| 9     | +5V   | _   | 電源注         |
| 10    | GND   | _   | グランド        |
| 11    | NC    | _   | 未接続         |
| 12    | SDA   | 入出力 | シリアルデータライン  |
| 13    | HSYNC | 出力  | 水平同期信号      |
| 14    | VSYNC | 出力  | 垂直同期信号      |
| 15    | SCL   | 入出力 | シリアルクロックライン |

注: MAX 300mA

## ■ 拡張キーボード/マウスコネクタ (PS/2 タイプミニ DIN6 ピン)



| ピン番号 | 信号名   | 方向  | 説明        |
|------|-------|-----|-----------|
| 1    | KDATA | 入出力 | キーボードデータ  |
| 2    | MDATA | 入出力 | マウスデータ    |
| 3    | GND   | _   | グランド      |
| 4    | +5V   | _   | 電源        |
| 5    | KCLK  | 入出力 | キーボードクロック |
| 6    | MCLK  | 入出力 | マウスクロック   |

## ■ USB コネクタ



| ピン番号 | 信号名    | 方向  | 説明        |
|------|--------|-----|-----------|
| 1    | VCC    | _   | ケーブル・電源   |
| 2    | — DATA | 入出力 | -データ信号    |
| 3    | + DATA | 入出力 | +データ信号    |
| 4    | GND    | _   | ケーブル・グランド |

# 索引

| A                                                                                             | U                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AC アダプタ表示23                                                                                   | USB コネクタ 17, 21, 116                                                             |
| В                                                                                             | あ行                                                                               |
| BIOS セットアップ.88一各キーの役割.91一起動する.89一終了する.92一設定を変更する.90BIOS セットアップの操作のしかた.89BIOS のパスワード機能を使う.101C | アクセスランプ                                                                          |
| Caps Lock 表示       24         CD       64         CD アクセス表示       23                          | 拡張 RAM モジュールスロット 19<br>拡張キーボード/マウスコネクタ. 20, 116<br>管理者用パスワード 101<br>キーボード 11, 46 |
| D                                                                                             | ーお手入れ84                                                                          |
| DC-IN コネクタ17, 20                                                                              | 起動時の自己診断テスト88<br>起動メニュー98                                                        |
| F                                                                                             | 吸気孔11, 16, 18<br>クリック40, 41                                                      |
| FDD ユニット (USB) 22, 68                                                                         | コネクタのピン配列と信号名115                                                                 |
| L                                                                                             | さ行                                                                               |
| LAN コネクタ                                                                                      | 充電する51周辺機器38終了メニュー100                                                            |
| N                                                                                             | 詳細メニュー94<br>状態表示 LCD10, 23                                                       |
| Num Lock 表示                                                                                   | 情報メニュー99                                                                         |
| Р                                                                                             | シリアルコネクタ20, 115<br>スクロール40, 42                                                   |
| PC カード76PC カードアクセス表示24PC カードスロット16PC カード取り出しボタン16POST88                                       | スピーカー11スマートカード31正常時のメッセージ107赤外線通信ポート17セキュリティ26セキュリティ表示24                         |
| S                                                                                             | セキュリティボタン11, 31<br>セキュリティメニュー96                                                  |
| Scroll Lock 表示24                                                                              | 接続コネクタ21, 22                                                                     |

| た行                                                                                              | ま行                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ダブルクリック40, 42テンキーボード48〒次キーモード48電源表示23電源ボタン11盗難防止用ロック13ドラッグ40, 42な行内蔵バッテリパック19内蔵ワイヤレス LAN アンテナ12 | マイク端子                                                                                       |
| は行                                                                                              | や行                                                                                          |
| 141丁                                                                                            | ユーザー用パスワード 101<br>ユニット - 交換する 59<br>ら行<br>ラッチ 12<br>わ行<br>ワイヤレス LAN アンテナ 12<br>ワイヤレススイッチ 18 |

## FMV-820MG FMV-LIFEBOOK

ハードウェアガイド B6FH-1501-01-02

発 行 日 2004 年 5 月 発行責任 富士通株式会社

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。